# 

### © 2013

#### 著作権に関するお願い

この新約聖書は伝承本文ギリシャ語新約聖書からの翻訳です。翻訳者の氏名、翻訳方針などに関する情報や問い合わせは、lifelinebible@yahoo.comに連絡してください。不心得な者からこの翻訳を守るため、著作権で保護致します。当翻訳全体、そしてその分冊をそのまま印刷すること、ウエブサイトに出すこと、ソフトウエアに使うことを許可致します。「著作権に関するお願い」の文をそのまま変更せず、出版する場合は、必ず出版物にのせてください。ただし、当翻訳文の内容を変更することも、金銭的利益の為の出版も、厳禁します。

#### 翻訳者一同

#### Copyright Notice

This New Testament has been translated from the Textus Receptus Greek New Testament. For information about the translators and translation method, please contact us at: lifelinebible@yahoo.com

All rights are reserved for purposes of protecting this translation from unscrupulous people. Anyone is permitted to print, post on Internet websites and include in software this text or portions of it. Changes may not be made to this translation without permission. Permission is not granted to profit monetarily from this translation. This notice must be included as is in all printings.

The Translators

## $\Xi$ ١, ネ Ó 福

り、 「葉は神であった。 がみ 1 初じ めに言 1 あり、 言葉は神と共にあ

2 0) 方がたは、 初めに神と共 í おられ

3 そして、この方によらずに造られた物は、 すべての 物。 は、 この方によって造られた。 何にひと

つなかった。

5 4 また、 この方に命があり、その命は人間の光であった。 その光は暗やみの中 に輝いておられ

る。 6 神 そして、暗やみは光を理解しなかった。 から派遣された人がいた。彼れ の名前はヨ

ハネであった。

7 として来た。 この人は、光について証をするための証人 それ は すべての人がこの光を通

8 して、信じるようになるためである。 彼はその光ではなかったが、そ の光につい

15

て証す 9 それは、 るため ح に派遣されたのである。 の世に来るすべての人を照らす

> 真の光であ 10 光はこの世におられ、

られたのに、世 11 この方はご自分の民の中へ入って来られ は彼を知らなかった。

た

のに、 わち、彼の御名を信じた人々には、 しかし、この方を受け入れた一人一人、 ご自分の民は彼を受け入れなかった。 神の子どもと すな

12

13 なる権利を、 の意志や、人の意志からでもなく、 その人々は、 この方は与えられ 血から生まれたのではなく、 神によって生 肉に

恵みと真理に満ちておられた。 父の唯一の生まれたご子息としての栄光であり、 られた。 14 まれたのである そして、言葉は肉体となり、私たちの中に宿 私たちは、その方の栄光を見た。 それは

私が言っ であ 「『私の後に る。  $\Xi$ ハネはこの方について証をし、 たのは、 私より先におられたからである。』と、 おいでになる方は、 この方のことです。」 私 大声で言っ 似に勝る方

世はこの方によって造 セージ、考えなどの

1 説は、理性、話題、メッ 意味が広い。言葉、 いうギリシャ語は、 原だ語 ロゴス」と

17

とい

うの

は、

律?

法質

はモーセを通して与えら

しか

Ĺ

彼れ

は答えた。

違います。

22 すか。」

そこで、

彼らはヨハネに言っ

た。

「あな

たは

28

4 7 16 る中から、 そし て、 私たちは皆、 恵みの上に恵みを受けた。 この方の満 ち

うあふ

れ

誰だれ

ですか。

私たちを遣わした人たちに答えを持ち

帰らなけ

ればなりません。

あなたは自分を何なる

だと

26

ティ 1

イゾの根本的な意味ギリシャ語のバプ 漬っ

沈める」である。

浸えす、

がける、

小辞典」、

田昭

(「新約聖書ギリシャ語

58ページ)。

て生まれたのである。 れたが、 恵みと真 理り は イ 工 ス 丰 ij Ź ト - を 通

人ない だかつて神を見

V) 子息が、父のことを明らかに話されたのであ 18 父のふところにおられる唯一 未 た者の の生まれたご は 一人も い な

> 24 と

人たちとをヨ なたは誰ですか。」と問うため、 さて、ユダヤ人たちがエルサレム① / \ ネの 所に、 派ははたける した時であ 祭司たちとレビ から、「あ っ た。

19

次のことは、 そして、 その時 彼は否定せずに、「私 のヨハネの 証であ 1自じ は、 丰 ij

言った。 です そこで、 「そうではありません。」「 あ なたは 彼らはヨハネに尋ねた。「では、 エリヤです か。」 l あ 0) か 預よ Ų 言は者 彼れ で は 何なん

27

あなたがたの知らない

大方が立た

っ あ

ておられ

ごます。

る

た

0)

スト

ではあり

ませ

ん。

と言い表した。

20

言ってい 彼れは る 続けて言った。 のですか。 私 は 預よげん 者に 1 ザ ヤ が

23

言ったように、『「主の道をまっすぐにしなさい 派遣された者たちは、 荒野で叫び続けてい る。 パ , リ サ 者の声を イ派に属して です

る者たちであった。 もしあなたがキリストでも、 彼らはまたヨ /\ ネに尋な なて言った エリヤでも た。 っで あ 0 は 預。

25

中で浸礼①を授けながパブテスマのをす 言者でもない 26 す か。 日 71 ネ は 0 彼れ 以らに なら、 7 答えて言っ 1 なぜ浸礼を授けてい が な た。 が 私 た は、 0 る 中が 水費

この方の履き物のひもを解く価 に、私より前に存在しておられた方です。 その方こそ、 れ らのことは、 私 0) 後に  $\Xi$ ハ ネが浸礼を授けていた お 値もありません。 でに なっつ 私自 てい 身は、

19

イスラエルの首都。

日

ル

ダン川の対

岸流

のべ

タバラで起

E

っ

た

34

私

はそれを見み

まし

た。

それで、この方こそが、

41

ح

霊ね

にとまるの

.よって浸礼を授ける方である。』と。

ス を 見<sup>み</sup> 29 そ の 翌ぱくじっ て 言い つ た。  $\Xi$ 見み ネ ţ は 自じ 世ょ 分の方に来られるイエ の罪を取り去 る、 神が

す。 の子羊を! 30 私 『私の後に ょ ŋ 先記 に お お いでになる方は、 5 れ た か らで す 私に 0 勝さる Ł 方だで 私

言っつ たのは、 私はこの方を知ら この方のことです。 方がこ が

を追し

てイスラエル

に明らかにされるため

に

私

なかったが、

て の

れ

31

おとま 霊た 32 自身が来て、水の中で浸礼を授けているのです。 が 鳩と  $\Xi$ りになるのを見ました。 のように天からおりてきて、 ハ ネ ま た証 をして言った。 この方の上に 「私は、 御み

水費 33 の 上き 方た が、 の中に浸礼を授けるようにと私を遣いない。 私 は、 私 に 言い ح の方を知りませんでした。 わ をあなたは見る。 れ ま た。 御み 霊 その人こそ、 が お ŋ てその方 わされた しか Ų 聖は

> と共に立ってい 35 神のご子息であられると証が その翌日、 た  $\exists$ **ハ** ネはまた、 をしたのです 自分の弟子の二人

言った。「見よ、神の子羊を!」 36 37 そし そこで、 て、 イエスが歩い ネの二人の弟子は、 ておら つれるの 彼れが いを見て、 活な

38 いるのを聞いて、 すると、 イエ コスは振ぶ イエスについて行 り向む き、 彼れ らが つ た。 っ い

7

来<

 $\Xi$ 

/ \

7

39 るの ると、先生)、あなたはどちらにお泊まり のですか。」彼らはイエスに言った。「ラビ を見て、 彼らに言い わ れ た。 ー 何に を求め っです 7 (訳す い る

第十時間目ごろ①であっだいじょう じかんめ 彼らは行って、 た。 イエスは彼らに言われた。「来て、見なさい。 そして、 その イエスの泊まっておられる所を見 ďσ は、 イ İ スと共に泊まっ

た

た二人のうちの一人は、 40 ンデレであっ 日 の人はまず ハネ の話は しを聞 自分の兄弟シモンを探 V シモン・ペテロ て、 1 ・エスに つ の兄 い し 出だ 兄弟に て行

> 1 今の時計

四 時から、その時間を数の人は昼の時間を朝六の人は昼の時間を朝六四時ごろを指す。当時

え始め、 時から、

夜六時まで

十二時間数えた。

39

47

ろうか。」ピリポは彼に言った。「来て見なさい。」

イエスはナタナエルが自分の方に来るのを

から、どんなよいものが出ることがあ

り得るだ

すると、

6 て彼に言った。「私たちはメサイア①(訳すると、

キリスト)を見つけた。」 そして、シモンをイエスの所に連れて行っ

「あなたはヨナの息子、シモンです。あなたは、 た。そして、イエスは彼に目を注いで言われた。

ポを探が 43 翌日イエスはガリラヤへ行こうとし、 し出して、彼に言われた。「わたしについ ピリ

49

ケパ①(訳すると、石)

と呼ばれます。

て従いなさい。 さて、ピリポは、アンデレとペテロ の町

45 言った。「私たちは、 ベツサイダ出身であった。 ピリポは、ナタナエル モー セが律法の中に を探し出して彼に 書き、

また、 46 ヨセフの息子で、ナザレ出身のイエスだ。」 預言者たちも書き記した方に出会った。 ナタナエルは彼に言った。「ナザレ

> 48 見て、彼について言われた。「見よ。真のイスラ エル人です。彼の中には、いつわりがありません。」 ナタナエルはイエスに言った。「どうして私

見ました。」 わたしはあ えて彼に言われた。「ピリポがあなたを呼ぶ前に、 のことを知っておられるのですか。」イエスは答 な らたが イチジクの木の下にいるのを

ビ、 ルの王です。」 あなたは神のご子息です。 ナタナエルは、 イエスに答えて言った。 あなたはイスラエ 「ラ

51 **50** の上を昇り下りするのを見ることになります。」 たがたは、天が開いて、神の御使いたちが人の子 と偉大なことを見ます。 で、あなたは信じますか。 チジクの木の下にいたあなたを見たと言った まことに、 イエスは、また彼に言われた。「まことに イエスは彼に答えて言われた。 あなたがたに言 あなたは、これよりもっ います。 「わた これからあな ī が 1

41 1 油を注がれた者。 民を導くた

者。めに神から遣わされた すなわち、

「ケパ」は、

42

テロ」はギリシャ語で 語で「石」を意味し、「ペ 「石」を意味している。

2

そして、

結婚式があった。 2 1 さて、 イエスと彼の弟子たちも、 三 みっか 目め イエスの母がそこにい にガリラヤ . の た。 力 ナ で

に 招調 ところで、ぶどうの果汁のが不足してきたの かれた。

ありません。」と言った。 イエスは彼女に言われた。「婦人、わたしは、

イエスの母は彼に、「彼らはぶどうの果汁が

4

しの時はまだです。 あなたに イエスの母は、 何 の か か わりがあるでしょうか。 使用人たちに言った。「この わた

5

の水瓶が六個置かれてあった。 6 ください。 方があなたがたに言 さて、 そこにユダヤ人の清め①のために、 われることは、 それぞれ二か三 何でもして 石に

しなさい。」そこで、彼らは縁まで満たした。 7 メトレテス②入りであった。 イエスは彼らに言われた。 「水がり 心に水を満り た

> 汲み出し、宴会長の所に持って行きなさい。」そ 8 そして、 イエスは彼らに言われた。 「さあ、

こで、彼らは持って行った。 9

た 時、 宴会長は花婿を呼び、 しかし、 宴会長はぶどうの果汁になった水を味見し それがどこから来たの 水を汲んだ使用人たちは か知らなかった。 知ってい た。

に、 果汁を今までとっておいたのですね。」 最初に出すものです。そして、皆が十分飲んだ頃 10 劣る方を出します。あなたはよいぶどうの 彼に言った。「人は皆、かんない」 よいぶどうの果汁を

彼の弟子たちはイエスを信じた。 ナで行ない、ご自分の栄光を現された。それで、 11 イエスは、この最初の奇蹟をガリラヤの 力

泊まられた。 12 13 カペナウムに下り、多くの日ではないが、そこに さて、ユダヤ人の過越祭①が近かったので、 この後、イエスは、母、兄弟たち、弟子たちと、

イエスはエルサレムに上られた。

を記念する日である。 ユダヤ人を導いたこと モーセがエジプトから

3 1 ţ たすべての飲み物を含 ノス。ぶどうから作っ ギリシャ語のオイ

6 1 儀式であった。 ユダヤ人の清めの

13 三九リットルである。 ② 一メトレテスは約 ユダヤ人の祭で、

そし

て、

イ

エスは牛、

鳩と

を売る者たち

てられ

た

のに、

そ

れ

体が

や両質

!替する者たちが、

い

る

0)

を見つい

けられ

华記

もは神ん は

一殿の敷地・ 替が

L

てな

わ

ス

両に

人たんの

金ね

商売の家にするな。

っ

て出て行

け。

わ

れた。

っ こ れ

1

言い に

そ

して、

鳩と

そこで、

イ

工

ス

弟で

子に い

ぁ

を食べ 0

、尽くした。」 たちは、

のを思い

、出した。 わたし

を壊っ

てみよ。

わたしは三日で、建て直します。」

ユダヤ人たちは言った。「この

か イ ことの

エ

フス

へが人の

内に何が

あるかを知っておられ

た

らである。

19

どんなしるしを私たちに見せてくれるの

イエスは答えて彼らに言われた。「この

神んでん

必要とされ

なか は、

たからであ

か。 らに

25

また、

イ

工

ス

人につ つ

N

7

誰だれ

ŧ

証は

らであり、

た。「あなたが、

これらのことをするか

ユ

ダヤ

一人たち

は 答於

えてイ

20

そうすると、

を売る者たちに言わ でむちを作る から追 を散り 神ん 5 殿心 ん い 出 だ の敷しきなり b, Ų そ された。そして 彼はすべてを、 に座すっ の台をひっく 座り込んで 22 三日であなたは建てると言うの神のは四十六年間かけて建てられている。 ことを言われた 21 わ れ た時、 た言葉を信じた。 れたこのことを思い それゆえ、 しかし、 イエスの 1 イエスが死者\* このであ ・エス 弟で は神に と出たし、 たち 殿 は すなわちご自 聖書とイエ 0) 中なか イ か 工 から復活させら ス が 一スの 彼ら 分がの。

と 書<sup>か</sup> たし なた 工 スに の 父<sup>5</sup> の 家xx い って せら 御名を信じた。 参な 23 24 イエスのなさっ 多加して、 でかりて、 さて、 L れなかった。 かし、 エルサレムに イエスが イエスご自 ておられ すべての人を知 過越祭と過越祭を祝う食 身は、 た奇蹟 おられた時、 ご自じ 版を 見<sup>3</sup> っ て 分がを て、 多くの お 彼れ 5 イ 5 İ れ に ス 事 た 任か 0)

「ラビ①、

私たちはあなたが、神のみもとから教

師として来られたことを知っています。神が共

におられなけれ

ば、

誰もあなたがなさる奇蹟を

という名前で、ユダヤ人の支配者の一人がいた。 2 この人が夜イエスの所に来て、彼に言った。 3 1さて、パリサイ派の一員で、ニコデモ

3 行なうことができないからです。」 れるのでなければ、神の王国を見ることができ まことに、 イエスは答えて彼に言われた。「まことに、 あなたに言います。人は新しく生ま

人は再び自分の母の胎内に入って、生まれることと、言なりは、ないでは、ないでは、ないで、ちょうない。 どのようにして生まれることができるのですか。 ないのです。」 ニコデモはイエスに言った。「年老いた人が、

5 あなたに言 となどできるのですか。」 のでなければ、神の王国に入ることができな イエスは答えられた。「まことに、まことに、 います。人は水と霊によって生まれ

> のです。 肉によって生まれた者は肉であり、 御み 霊\*\*

い

よって生まれた者は霊なのです。

不思議に思ってはいけません。

8 これと同じです。」 かわかりません。御霊によって生まれた人も皆、 聞きますが、 それがどこから来て、どこへ行くの

10 イスラエルの教師でありながら、これらのことを てそんなことが、起こりえますか。」 9 イエスは答えて彼に言われた。「あなたこそ ニコデモは答えてイエスに言った。「どうし

見たことを証言しているのです。それなのに、 たしたちは知っていることを話し、 知らないのですか。 なたがたはわたしたちの証言を受け入れません まことに、まことに、 あなたに言い わたしたちは ・ます。 あ わ

11

6

らない。』とわたしがあなたに言ったことを、 『あなたがたは、新しく生まれなければな

7

風は思うままの所に吹き、あなたはその音をなせ、ません。

2 ① ヘブライ語で、 先だ

に

10 も 信に 12 ことがありましょうか。 を話すとしても、 こじない わ た L が 0) なら、 あ なたがたに地上のことを話 どうしてあ ま してわたしが天上のこと なたがたは信

じる

して

L

かし、信じない者はもうすでに裁か

天だんごく 人の子も上げられなければなりません。 た人はいません にい そして、 る人の子 天んでんどく 以い から降りて来た者、 外がい 7 荒 野 は、 で蛇を上げたように、 誰一人、天国に昇っだれひとり、てんごくのぼ すなわち

なく、 息を与えられたほどに、 15 それ なぜなら、ご自分の唯一お生みになったご子 永遠 にはすべ の命を持つためです。 て、彼を信じる人が滅 神はこうしてこの世 びること を愛い

びることなく、 された。それは、 永遠の命を持つためなのである。 すべてご子息を信じる人が、 滅る 由等

18 は、 てこの世が救われるためなのである 17 ご 子ぃ こ の 神がご自分のご子息を世に派かる 世を裁くためではなく、ご子 <sup>\*</sup>息を信じる人は裁かれることは 温され 息を通 た理り な い。 L

> その人は神か なかっ たからである。 の 唯一の生まれたご子息の名を信

を愛した。 この世に来られたのに、人たちは光よりも暗やみ 19 その裁きとは、 彼らの行為が悪かったからである。 これである。 すなわち、

20 に、 光を憎む。 光の所に来な なぜなら、 また、 悪を行なっているすべての者は、 自分の行為が責められないよう

21 それは、 しかし、 彼の行った 真理を行なう者は、 ない が神に あって行 光の所に なわれ 7 来る。

ことを、

明らかにされるためである。」

に行き、 れ 22 た。 その後、 そこで彼らと共に イエスは彼の弟子たちとユダヤ 滞ない 浸礼を授け 0) 地ち

である。 けていた。  $\Xi$ ハ 人々はやって来て、 ネ なぜなら、そこには水が多かっ もサ Ú Д 一に近か V 、アイ 浸礼を受け ノン①で浸礼 てい た を授 か

23

24

それ

は、

 $\Xi$ 

/\

ネはまだ投獄されてい

なかった

23

れている。

1 アラム語で「泉」。

からであ

- ヨハネ3.25
  - 25 そこで、 ヨハネの弟子たちとユダヤ人たちの間で、

清。

26 めについ そして、 ての 彼らはヨハネの所に来て、 議ぎ 論る が始まった。 彼に言った。「ラビ、

見てください。

ヨルダン川の向こうで、

あなたといっしょ

0)

押したのです。

いた方で、

あ

をし

- 7 方が浸礼を授 に い ます。 けてい なた ます。 が証 そして、 たあの人のことですが、 みんなは彼の方に行 あ
- 28 ものでなければ、人は何も受け取ることができません 27 ヨハネは答えて言った。 私はキリストではなく、 「もしそれが天から与えられた かえってあの方の先に派遣さ
- して れたのです。』 います。 と私が言ったことを、 あなたがた自身が証を
- それ 30 ゆえ、 あ の方だ は盛か 私のこの喜びも満 んにならなけ たされてい ればなりませんが、 、ます 私は 衰え

に耳み

29

花嫁を持

ハつ者の

は、

花紫電

です。しかし立って、

花紫電

の話

がその人の上にとどまっています。

31 ればなりません。 上表 から来られる方は、 すべてのものの上におられます。

- 地から出 天国から来られる方は、 る者は、 地からであり、地からのことを話 すべての物事の上におられま します。
- 33 証していますが、 32 彼の証を受け入れる人は、 そして、 その方は見たことと聞い 誰もその方の証を受け入れません。 神が真実であると、 たこと、このことを 証印を
- ます。 35 34 御父はご子息を愛し、 というのは、 神は測れ り知れない 神が派遣された方は、 、ほどに御霊を与えられるからです。 ご子息の手にすべ 神の御言葉を話され ての物事を委
- 子息を信頼 36 ねられたのです。 ご子息を信じる人は、 しない者は命を見ません。 永遠の命を持 か えって、 つ てい ます 神の怒り が、
- そのことを主が知られた時 りも多く弟子をつくり、 1 さて、 パ リサイ派の人たちは、 浸えを授 けてお イ られ 工 スが ると聞き 日 、ネよ た。
- 工 2 スの弟子たちであった。) 実は浸礼を授けてい たの は イエスご自身ではなく、イ

12 3 がれた。 主はユダヤを去り、再びガリラヤに入って

これは、

ユダヤ人がサマリヤ人と交際がない

から

6 1

て行かなければならなかった。 しか 主ゅ はどうしても、 サ マリヤを通

つ

の町に、彼は入られた。 土地の近くにある、 スカルと呼 ば

れるサマリヤ

5

ヤコブがその息子ヨセフに与えた

それで、イエスは旅で疲れていたので、 6 そして、そこにはヤコブの 井い 戸と があっ そのま た。

きた。イエスは女に、「わたしに水を飲ませてく 間目①であった。 7 ま井戸の上に腰をかけておられた。時は第六時 一人のサマリヤの女は、水を汲みにやって

8 ださい。」と言われた。 (なぜなら、彼の弟子たちは食べ物を買いに

です。」

13

うしてあなたはユダヤ人でありながら、サマリ 9 町に行っていたのである。) ヤの女である私に、 そこで、サマリヤの女はイエスに言った。「ど 飲み水を求めるのですか。」

> 10 である。 イエスは女に答えて言われた。 「もしあ なた

が神の賜物と、『わたしに水を飲ませてくださか。 あなたはその人に願い求め、そしてその人は、 い。』と言う人が、誰であるかを知っていたなら、

物を何も持っていません。しかも、いなばないであっていません。しかも、 なたに生ける水を与えただろうに。 女はイエスに言った。「主よ、 この井戸 あなたは は深か 汲< む

より飲み、 ちになるのですか コブよりも、あなたは偉大ですか。ヤコブはこれ のです。あなたはその生ける水をどこからお持 私たちにこの井戸を与えた私たちの先祖 また彼の息子たちも、 家畜も飲んだの ヤ

12

い

がこの水を飲む人は、また渇きます。 しかし、 イエスは女に答えて言わ わたしが与える水を飲む者は、 れた。 誰 であ

までも絶対に渇くことがありません。

わたしが与

14

なかった。

15

女はイエスに言った。「主よ、

私が渇くことがなく、

ま

22

たちが礼拝している方は誰であるのかを、

わたしたちは

わたし

あなたがたは知らないものを礼拝しているが、

15 き出るのです。 える水は、 その人の内で泉となり、永遠の命に至る水が湧

16 たここに汲みに来なくてもよいように、 イエスは女に言われた。「行って、 あなたの夫をここに その水を私にくだ

17 呼んで来なさい。 女に言われた。「『私には夫はいません。』と言ったのは、もっだな 女は答えて言った。「私には夫はいません。」イエスは

18 です。」 あなたの夫ではありません。 ともです。 あなたには五人の夫がいたが、今いっしょにいる男は、 あなたの言ったことは、本当

女はイエスに言った。「主よ、 私はあなたは預言者だと

こそ、

その者です。」

26

27

20 あなたがたがこの山でも、 21 あなたがたは、礼拝すべき場所はエルサレムだと言います。」 いうことが、よくわかりました 私たちの父祖 イエスは女に言われた。「婦人よ、わたしを信じなさい。 たちは、この山 エルサレムでもない所で、父を で礼拝しました。 しかし

礼拝する時が来ています。

知っています。救いはユダヤ人から来るからです。

礼拝する時が来ます。今がその時です。 自分を礼拝するそのような者を求めておられるからです。 しかし、真の礼拝者たちが、霊と真理において、父を なぜなら、父はご

25 理において礼拝しなければなりません。」 24 女はイエスに言った。「私はキリストと呼ばれるメシ 神は霊です。 そして、 神を礼拝する人たちは、霊と真然のない。

私たちにすべてのことを教えてくださるのです。 ヤが来られることを知っています。 イエスは女に言われた。「あなたと話しているわたし その方が来られた時

とか、「なぜその女と話しておられるのですか。」とも言わ た。それにもかかわらず、誰も、「何を求めておられ て、イエスがこの女と話しをされているの さて、ちょうどこの時、イエスの弟子たちが戻って来 のを不思議 ますか。」 に 思っつ

14 29 に入って行き、男たちに言った。 28 「私のしてきたすべてのことを、 やが て、 その女は水瓶を置 'n たまま町の中 私に言い

ストではないでしょうか。 た方をどうぞ見に来てください。 ح の方がキリ

われ

36

ŧ

来きた。 31 30 その そこで、 間が に弟子 人たちは町を出 たちはイエスに、「ラビ、 て、 イ エ ースの 所に 1

召め

私は、

あなたがた自身が労苦しなかっ

たもの

を、 38

あなたがたが収穫するために

派遣しました。

なたがたの 32 し上がってください。」と勧めて言ったが イエスは彼らに言われた。「わたしには、 知 弟子たちは互いに言った。「誰れ らない食べ物があります。 かが あ

34 イエスは彼らに言われた。「わたしの食べ物 わたしを遣わされた方のご意志を実行し、

まだ後四ん とは、 h 35 その方の働きを完成することです。 か。 な 見み たが Ę たは、 わ たし 『収穫の刈入れが来るま と言っているではありませ はあなたがたに告げます。 で、

すでに色づいていて収穫の時です。

る実を集めます。こうして蒔く人も収穫する人は、 そして、刈る人は報酬を受け、 ともに喜ぶことができるためです 永れる の命に至れるいのないのないのないのないのないのないのないのない

刈り取る。』ということわざは真実です。 37 だから、これで、『ある者が蒔 き、 別答 の

者も

が

39 れました。」と女の証した言葉によって、 の方が、私のしてきたすべてのことを、私に言わ 彼らの働きに加 他の人々が先に労苦し、それからあなたがたがた。 そこで、その町の多くのサマリヤ人は、「こ わったのです。 イ エ ス

に頼んだ。それで、 て、彼らと共に泊まってくださるように、 を信じた。 そこで、サマリヤ人たちは イエスは二日間そこに泊まら バイエ エスの もとに イ 工 来き ス

40

れ

た

さあ、目を上げて、畑をよく見なさい。 なぜなら、 31 1 先生という意味 ブライ語で、 かれた。

そこは、

イ

エスが水をぶどうの果汁に

52

そこで、彼は僕たちに、

息子が良くなっ

た時に

それで、 たからである。

イエスは再びガリラヤの

のカナに行い

と言って彼に告げた。

エル

ムでの祭でなさったすべてのことを見

51

は彼に出会い、「お子様は、

生きておら

れます。

彼らも祭に行って来たので、その時、

イエスが それ

エスが彼に言われた言葉を信じて、行った。 たの息子は生きるのです。」そこで、その男は

そこで、彼が下って行く途中で、彼の僕

たたち

は、

リラヤ人たちはイエスを受け入れた。

られ

の故郷では敬意をはらわれな

い。

と証言してお

49

王の側近はイエスに言った。「主よ、

私

で 子:

じようとしな

ところで、イエスご自身は、「預言者は自分になる」ところで、イエスご自身は、「預言者は自分に

ガリラヤに入られた。

さて、二日後、

イ 工

スはその地を離れ

れ

て、

不思議な業を見なけれ なしぎ ゆぎ み な イエスは

ば、

あなたがたは決して信

そこで、イエスは彼に言われた。「しるしや

かかっていたからである。 てくださるように懇願した。

知ったからだ。

キリストであることを、

われら自らが聞き、

45

それでも、

彼がガリラヤに行かれた時、

ガ

50

イエスは彼に言われた。「行きなさい。

あ な どもが死なないうちに、来てください。

41 41

そし

て、

さらに多くの人が、

イエスご自身

された所である。さて、王の側近がいて、

その

息む

の言葉によって信じた。

ヨハネ

42

そして、

サマリヤ人たちはその女に言った。

47 この人は、イエスがユダヤを出

て、

ガリ

子はカペナウムで病気であった。

で、彼はイエスに、下って来て自分の息子を治して、彼はイエスに、下って来て自分の息子を治し におられると聞いて、イエスのもとに来た。

息子は、

今にも死に

お前の話しによって信じてい

「もう私たちは、

るのではない。この方こそまことに世の救い主

| 4 |  |
|---|--|

刻を尋な 息子さんの熱が引きました。」と彼に答えて ねると、 彼らは、 「きのう第七時 間に (1)

であることを、父親は知った。そして、彼自身は生きるのです。」と彼に言われたのと同じ時気は生きるのです。」と彼に言われたのと同じ時気 53 そこで、 ちょうどイエスが、「あなたの息子

と彼の家全員は信じた。

方に入られてから、 これはまた、ユ 奇蹟である。 ユダヤ地方を出 イ 工 ユスが行な、 ゎ てガリラヤ地 ħ た第二

0)

でイエスはエルサレムに上られた。 1 の後、 ユダヤ人の祭があった。 それ

ヘブライ語 さて、 エルサレムには、羊の 門のほとりに、 五い 一つの柱廊

まり り 果<sub>は</sub> が付属 ・ 3 てた者が の柱廊 してい が 不ふ - 自由な人たち、 たちがとても大勢、体を横たえて水 でベテスダと呼 る池がある。 の中に、体の 不自じ 歩る け ば ħ ない者たち、 由き る、 な人たち、 弱さ

> 4 の動きを待っていた。 なぜなら、折々、 御ょ 使ゥ

いが下ってきて、

池はに が

入り、水を動かすことがあっ

た。

それで、

水ポ

動き

いてから一番先に入った者は、 その者に取 付り付っ

ていた病気が治ったからである。 さて、 三十八年間、病気であ 5 たある男が

こにいた。

5

6

イエスはこの男が横たわっ

ているのを見、

れ

7 た。「健康になりたいのですか。」 う長い間この状態であるのを知って、 体の不自由な人はイエスに答えた。 彼に言い 主点 わ ょ

水が動く時に、 ん。ですから、 私自身が行く前に、 私を池に入れてくれる人がいませ 私より早く他

所なが あなたの寝床を手に取り上げ、そして歩きなさい。 健康になり、 イエスは彼に言われた。「起き上がりなさい。 そうすると、 その男はたちどころに不自 彼の寝床を取り上げて歩いた。

9

ところで、

その日は安息日であった。

8

の人が下って行きます。

52 1

午ご後ご

時に

していた。

- ヨハネ 5.10
  - 安息日だ。お前が寝床を運んだことは、不法だ。」 10 それで、ユダヤ人たちは治された人に言った。「今日は
- 11 私に言いました。『あなたの寝床を取り上げて、歩きな その男は彼らに答えた。「私を治してくださったあの方

18

17

さい。

- さい。』と言った男は、誰か。」と彼らは男に尋ねた。 12 それで、「お前に、『あなたの寝床を取り上げて歩きな
- 大勢の人がその場所にいたので、イエスはすでに立ち去られます。 れたからである。 しかし、治された男は、イエスが誰なのか知らなかった。

なら、

- 言われた。「見よ。 14 この後、 イエスはその男を神殿の敷地で見つけ、彼に あなたは健康になりました。もう罪を犯った。
- 起こらないためです。 してはなりません。 その男はそこを去り、ユダヤ人たちに、 それは何かもっと悪いことがあなたに 自分を健康に
- そして、イエスがこれらのことを安息日になされたの

してくださった方はイエスであると告げた。

22

- ユダヤ人たちはイエスを迫害し、殺そうとイエスを捜索 23

- 今にいたるまで働いておられ、わたしも働いています。 ゆえにそのため、ユダヤ人たちは、ますますイエスを殺 しかし、 イエスは彼らに答えられた。「わた たしの父も
- そうとつけ狙った。安息日を破っただけでなく、神をご自分になるというない。 見なければ、 にまことに、 19 の父と言い、ご自身を神と等しい者とされたからである。 それゆえイエスは答えて、 何であれ、父のなすことは、子も同じように行なう 子自身で何も行なうことができません。なぜ あなたがたに言います。子は父のなすことを 彼らに言われ 一まこと
- れらよりさらに大きなことを子に示されるのです。 されるからです。また、あなたがたが驚くように、父はこ 20 からです。 父は子を愛し、子にご自分がなすことをことごとく示し
- れるように、子もまたその与えたい者に命を与えます。 なぜなら、父は誰をも裁くことなく、子にすべての裁 なぜなら、 ちょうど父が死人を復活させ、命を与えら

21

- きを委ねられているのです。 これはすべての人が父に敬意をはらうように、
- 意をはらうためです。子に敬意をはらわない者は、 子 を 遣 子に敬い

18 わされた父に敬意をはらい ません

ん。

わたしは聞くとおりに裁きます。

そし

てわた

L

Ō

裁さき

L 24 0) 葉ば ح を 聞き い て、 まことに、 わたし を遣わされた方を信じる者の あなたがたに言 ぃ ・ます。 わた は、

永れ 遠れ 神な 25 移っているのです の命が まことに かを 持ち ち、 ま ま ことに、 6た 裁ば きに入ることはなく、 あなたが ったに言い ・ます。 死し 元から命にいるよ 死にんが

26 0) いの子の声 時に です。 なぜなら、 を 聞き 父がご自身のうちに命を持っておられるよ き、 聞いた人は生きる時が来ます。 今がそ

うに、 て下さっ そして、 子にもそのとお たか 彼は人の子だから、 らです。 , b 自じ 「身のうちに命を持つように 父は彼にも裁きを行なう

権が **27** 威い 28 %をも与えら のことに驚 れ たのです。 V てはい けません。 というの は 墓<sup>は</sup> ()

る者たちが皆、 そ L 7 彼れ 人の子の声を聞く時が来るのです。 らは 出で て 来き ま す 善だ を行なっ った者をち は

命

それ

は

36

た れ

るからです。

の 復ぷっかっ 活っかっ 30 のです。 わ たし に、 そし は 自じ 7 |分自身からは何も行なうことができませ 悪 を行った ない続けた者たちは 裁さ き の 復活に

ヨハネ 5.36

遣わされ は 正 た し い もしわたし た た た た た た た のです。 すな が ?自分自身につい それ わち父のご意志を求めるからです。 は、 自じ 分の意志を求めず、 て証をす れば、 わ わ たし たし Ō を

たしについて証する人の証が、 32 わたしについ て証する人が 真実であることをわたしは ほかに (J ・ます。 そ して、 わ

証は真実ではありません。

31

知い つ 33 てい あなたがたは ・ます。  $\exists$ ハネのもとに人を遣

わしまし

た。

そし

て、

真点

34 L ヨハネは か Ľ わた 理り について証をしました L 自じ 1身は人からの証を受けませ h が、

35 れらのことを言うのは、 あなたがたが救われるためです。

しばらくの間、 その人は燃えて輝く灯火でした。 しかしわたしに 彼の光の中で自ら喜びに満ちあふれました。 は、 ヨハネよりも大きな証があ それであなたがたは ります。

た業は しのことに関して、 すなわちわたし わ たし が 成な L 遂 わたしを遣わされたことを証してい が行なってい げるために、 父がわたしに与えら る業こそが、 父がわ

44 L

互が

い

に相手からの栄光を受けながら、

唯いいつ

の神からの

よう。

**ヨハネ5**. 37

37

またわたしを遣わした方、

すなわち父は自らわたしに

- ません。遣わされたその者を、 38 声を聞いたことがなく、 ついて証をされました。 また、 あなたがたは、 その御姿を見たこともありません。 あなたがたは、 父の御言葉を内にとどめてもいます。 あなたがたは信じていない まだ一度もその御
- 39 からです 聖書をよく調べてみなさい。 あなたがたはその中に

46

なぜなら、

もしあなたが

たが、

Ŧ

Ī

セを信じ

てい

-セは たなな

永いえん

の命があると思っているからです。

しかし、

聖書はわ

たしについ

て証しているものです。

- に来ようとし 41 40 わたしは人から栄光を受けません。 しかも、 ません あなたがたは、 命を持つために、 わたし のがあ
- 42 をわたしは知 しか 5 あなたがた自身のうちに、 ています。 神の愛がないこと
- がたは 0) 43 名によ わたしは わ って来れば、 た ί を受け わたしの父の御名によって来たのに、 人, あ ħ なたがたはその者を受け入れるで ま せせ ر ا もし 別の者がその者自身 あなた

れた。

わたしがあなたがたを父に訴えると思って

は

い

け

ませ

ができましょうか

栄光を求めないので、

あなたがたは、

どうして信じること

45

- h<sub>o</sub> しているモーセです。 あなたがたを訴える者がい 、ます。 あなたが たが ね頼りに
- らば、 わたしを信じていたでしょう。 なぜなら、 モー
- 47 わたしのことを書きしるしたからです。 しかし、 もしモーセの書物を信じない なら、

あ

なたが

- たはどうしたらわたしの言葉を信じるのですか。」
- 6 1 これらのことの後、 イ 工 ス は ガ ベリラ P Ó 海炎 す
- 彼が病人たちになさっていた奇蹟を見たからであるかれていた。 すると、 大勢の群衆が イエスについて行った。 それは

2 なわち、

テベ

、リヤの海の向こう岸へ渡られた。

- 3 さて、 イエ スは山に登り、 弟子たちと共にそこに 座する
- 5 4 ち イ なみ ・エスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来る に 過越というユダヤ人の祭が、 間ま であ 5

のを見み 事じ ができるように、 た 時、 ピリポ に言われた。 わたしたちはどこからパ 「あ の人々は食

なぜなら、ご自分は何をしようとしているのか 6 を買うのですか。 イエスはピリポを試すためにこう言われた。

デレがイエスに言った。

多くの人では、それが何になりましょう。 9 を持っている少年がいます。 「ここに、大麦のパ , ン 五ご 個こ しかし、 と 小さな魚 これほど 二にひき

れた。ところが、その場所には草が多くあった それでイエスは、 「皆を座らせなさい。」 と言い

17

あった。

すでに暗くなってい

たが、

イエスはまだ

ち は 座<sub>っ</sub> 0) 10 わ で、人々は座った。男の数は、約五千人であった。 弟子たちに分け与えられた。 イエスはパンを手に取 っ 7 v た人たちに分け与え、 り、 感謝を捧さ そし また小さ して弟子た げてか い

> 魚も同様にして、 12 彼らが満腹 になった時、 彼らに欲しいだけ与えられ イエスはご自 分が た。 0)

> > 7 1 貨物

П

1 デナリは 7

帝。 国 0) 一い般に 銀光

に、 弟子たちに言わ 残り物を集めなさい。」 れた。「何もむだにならない ょ う

> 賃んきん 労っとう

者。の

一日日分ん

五個を食べた人々が残したパン切れが、十二にとなった人々が残したパン切れが、十二によって、彼らは集めた。そして、大麦の大きので、彼らは集めた。そして、大麦の そこで、彼らは集めた。そして、 大<sub>まおむぎ</sub> か

人々は、「確かにこの方は、 14 を満たした。 それで、イエスのなさったこの 世に来られ 奇き れ 蹟き る を見み た

るにしても、二百デナリ①のパンでは足りません。」

ピリポは答えた、「皆がほんのわずかずつ食べ

7

ご存じであったからである。

8

弟子の一人で、シモン・ペテロ

の兄弟アン くでご自分を捕らえ、 16 ておられた。そのために、再び一人で山に退かれた。 15 の預言者です。」と言った。 それで、夕方になると、弟子たちは海 さて、イエスは、人たちがやって来て、 船に乗ってカペナウムへ海を渡る途中で 王にしようとするのを知っ へ下を

弟子たちの所に着いていなかった。 そして、 強風が吹いてきたので、 海は荒れ って

18

1

た。

0)

船を Ņ

に

イ

エ

ス

を探診

してカペ 自分たち

ナウ しもそ たち

 $\mathcal{L}$ ħ

に

たちが見て、

あなたを信じるため

に

あなたは

乗の

こに

な

い

のが り、

分かった時、

しもそ

ぞ

30

従って、

彼らはイエスに言った。「では

私

ヨハネ6.19 船sta に 20 ぎ出した時、 です。恐れてはいけません。 19 しかし、 近づいて来られるの そ ħ で、 弟子たちはイエスが海湯 二 五 イエスは彼らに言 か三十スタディオン①ほどこ を見て恐怖に陥った。 わ れ の上を歩き た

わたし

26

入れた。 ていた地 21 そこで弟子 に すると、 着-い た。 たち つは喜っ はすぐに彼らが行こうとし んでイ エ 一スを船 に 迎え

た、 だ弟子たちだけで出て行ったことに気がついた。 に イエスは弟子たちと共に小舟に乗らず、 そう Ó 小 舟な たもな い いことに気が が 5 (J た。 た ま

そこ

に

は

イ

エスの

弟子たちが乗っ

た小祭の

Œ

かか

22

次\*<sub>ぎ</sub>の

月<sub>0</sub>

海の向こう岸に立っていた群智

衆は、

24 事をした場所の近くに、 リアから来たのである。 (しかし、主が感謝を捧げられた後、のち それで、 群 衆はイエスも彼れ ほ かの小舟が数そう の弟で 人々が

> 行い つ 25 そし たのであ て、 海 の 向<sub>む</sub> !こう側でイエスを探

き

らに 彼らは お Ò でになったのですか。 イ エスに言った。「ラビ①、 V し出だ つこち す

と

わたしを探しているのは、 まことに、 イエスは彼らに答えて言われた。「まことに、 あなたがたに言 奇蹟を見り (V ま す。 たからでは あなたが たが

< パンを食べて満たされたからです。 腐る食べ物のために働はために動 永れ遠れ

<

のではなく、

**27** 腐る食べ物の いのち いた た もの に至る食べ物の 神が承認の印を押されたからです。 28 子があなたが そこで彼らは、 たに与えるものです。 のために働きなさい。それは人の イエスに言った。 彼こそ父なる 神な

された者が うか。」 イ İ 一スは を信じることが、 彼れ らに 答えて言 神 の御業です。 わ ħ た 神 が 遣か わ

29

0)

御業を行なうために、

何為

をしたらよい

のでし

私

にたち

ū

ル

19 1 五. 六キロメート

25 1 ブラ 1 語:

で

先生という意味

ヨハネ6.42

37

22 31 んなしるしを示してくださいますか。 私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました。『神は彼れ 何をなさいますか。

32 書いてあるとおりです。 するとイエスは彼らに言われた。「まことに、まこと

に天国からそのパンを与えたのではありません。しかし、

らに天国からのパンを食べるために与えてくださった。』と

ません。

またわたしは、

わたしの所に来る人を決して追い出しはし

に、

わたしはあなたがたに言います。

モーセはあなたがた

33 えてくださいます。 わたしの父は、天国からまことのパンを、 というのは、神のパンは、 天国から下って来て、世に あなたがたに与れ

40

また、これがわたしを遣わされた父のご意志です。つ

を復活させることです。

35 34 パンです。 このパンを与えてください。」 命を与える者です。 すると彼らはイエスに言った。「主よ、いつも私たちに しかし、 わた イエスは彼らに言われた。「わたし自身が命の しに来る者は決して飢えることはなく、 わ

36 たしはあなたがたに言いました。 しかし、あなたがたもわたしを見たのに信じないと、 父がわたしに与えられる人は皆、 わたしの所に来ます。

たしを信じる者は決して渇くことがありません。

自身の意志を行なうためでなく、 わたしが天国から下って来たのは、 わたしを遣わされ た方の わたし

から、 すなわち、父がわたしに与えてくださったすべての人の中 39 ご意志を実行するためだからです。 そして、これがわたしを遣わされた父のご意志です。 わたしは一人も失うことはなく、 最後の日にその人

す。また、わたし自身は最後の日にその人を復活させます。」 ら下って来たパンです。」 41 まり、子を見て彼を信じる人が皆、 すると、ユダヤ人たちはイエスが、「わたし と言われたので、 永遠の命を持つことで イ エ は天国か スについ

では、 私たちは彼の父と母を知っている、そのイエスではないか。 そして彼らは続けて言った。 何でこの男は、『わたしは天国から下って来ました。』 「これはヨ セフの息子で、

わ

と言うのか。」

42

てぶつぶつ言っていた。

L

わ

43 つぶつ言うの そ れ で、 ば 止\* 1 İ スは彼らに答えて言い めなさい われ た。 「仲間・ 内章 でぶ

与えるパ

ンは、世の命のために与えるわたし自

身ん

の肉です。」

たし 最い 44 後ご の日にその人を復活させます。 の所に来ることができません。 たし を遣 わした父が引き寄 そして、 せ なけ ħ わ たし ば、 誰だれも 自じ I身 は

べて 0) 者も は わ たし 0 所に来ます。 見み

たちの書に書

いてあ

ります。

だから、

父から聞き学んだす

45

そして、

彼らは皆

神によって教えられ

, る。 」

と預言者

46 神から来 た者が ののほか に、 誰だれ も父を

元た者はい

ませ

ر ا

ح

内にありません。

の者は父を見たことがあります。

を信じる者は永遠 の命を持つのです。 47

まことに

ま

ことに、

あ

なたが

たに

言い

V

・ます。

わ

たし

48 わたしは はその 命のパンです。

49 ました。 これ あ な は た が 誰だれ た 0) でもこ 父s 祖を たちは、 れ で 食<sup>た</sup> ベ 荒ら 野の 7 死し でマナを食べ ぬ ことが ない たが 7 死 に

天元 50 国 から下って来たパンです。 ように、

誰でもこのパンを食べれ たしこそが、 天だる ば 一から下っ 永遠に生きます。 て 来き た生い ゖ またわたしが るパ ンです。

> を私たちが食べることができるようにして、 52 そこで、「どういうふうにして、この男 与き は、 ž る 自じ 1分の 肉に Ō か。

わ

とユダヤ人たちは互いに議論して、言った。

とに、 肉を食べ、 53 すると、イエスは彼らに言われた。「まことに、 あなたがたに言 また彼れ 0) 血を飲まなけ (J 、ます ŧ れば、 しあなたが 命は たは人の あ いなたが 子の まこ たの

の人を復活させ 永遠の命を持っていれる。 **54** 誰でもわたし ま 0) 、ます。 肉に を食べ、 そして、 またわ わたし たし は Ō Ĺт 最ない を飲の 後ご 0 ďυ ť 者がは に

そ

0) 55 血は真な と言うの 実の 飲み物だからです。 は、 わ たし の肉は真実の食物であり、 わたし

生きるように、 のうちにとどまり、 生ける父が わ たし 0) 肉に を食べ、 わ わたしを食べる人こそがわたしによって生 たしを遣 またわたしは彼のうちにとどまりま またわたしの わ また父によっ 血ち 虚を飲の む者が てわ は、 わ しが たし

**57** 

56

これ が天気 [から下って来たそのパンです。 あなたがた

58

きるのです。

の父祖たちは、マナ①を食べても死んでしまい

ま

せん。

わ

が

59 る者は永遠に生きるのです。 L た。 イエスはカペナウムで教えておられた間に、 そのような者ではなく、 このパンを食べ

65

を聞いた時にこう言った。「これは耐た 60 シナゴーグ①でこれらのことを言われた。 そこで、 イエスの弟子たちの多くは、 え難に 1 言葉ば これ

です。 61 L 誰が聞いておられようか。 か しイエスは、 ご自分の弟子たちが、

ちで知った時、 なたがたをつまずかせるのですか。 れについてぶつぶつ言っているのをご自身のう 彼らに言われた。「このことがあ

68

すると、シモン・ペテロは

バイエ

ースに

答

こえて

62 63 いた所に昇るのを見るとすればどうでしょうか。 生かすの まし てや、 は霊です。肉は何の益にもなりま もしあなたがたは人の子 あなたがたに話す この言葉は霊 が以前が

69

また、

あなたこそ生ける神のご子息であるキリ

ちがいます。」 L か 命なのです。 あなたがたのうちに信じない者た イエスは初めから、 信じない い 者 た

> ちは誰か、 また誰れ がイエスご自身を裏切るの

かを

58

1

天国からのパン。

知っておられたからである。

もわたしの所に来ることができません。』とわ た

『もしわたしの父から与えられていなければ、

またイエスは言われた。「こういうわけ

で、

59

1

誰だれ

しはあなたがたに言ったからです。

66 はやイエスと共に歩まなかった。 それ以来、弟子たちの多くは離れ去って、

ŧ

たがたも立ち去るつもりですか。」 そこで、 イエスは十二人に言われ た。 「あ な

ح

67

あなたが永遠の命の言葉をお持ちなのです。 言った。「主よ、私たちは誰の所に行きましょう。

十二人を選んだのは、 70 ストですと、私たちは信じ、 イエスは彼れ らに答えられた。 わたしではありませんか。 確信しているのです。」 「あなたが た

そしてそのうちの一人は悪魔です。 71 彼れは、 シモンの息子ユダ・イスカリオテに

イエスをまさに裏切ろうとする者であった。 ついてこれを言われた。 ユダは十二人の一人でありながら、

から、ユダヤ地方を歩こうとされなかった。 られた。 1 ユダヤ人がイエスを探し出し、 これ Ō 後ち イエスはガリラヤ地方を歩いてお 殺そうとしていた

2 さて、ユダヤ人の仮庵の祭が近づいていた。

あなたの行なう業を見るように、ここを離れてユダヤに行い 3 きなさい。 それで、イエスの兄弟たちは彼に言った。「弟子たちも、

いるのなら、 に、 4 秘密裏にことをする者はいない。これらのことをしています。 というのは、公に人自ら知られることを求めているのというのは、
ぱぱぱけいとなずかし あなた自身を世に示しなさい。」

12

11

5 こう言ったのは、 ご自分の兄弟たちも、イエスを信じ はいれた。

なか 6 それからイエスは彼らに言われた。「わたしの時はまだ 0 たからである。

訪れていませんが、 あなたがたの時はいつでも準備ができ

7 7 世ょ 「はあなたがたを憎むことができませんが、わたしを

25

証言するからです。

憎んでいます。

なぜなら、

世の行ないが悪だと、

わたしが

8 あなたがたは、 この祭に上って行きなさい。 の時がまだ満ちていない わたしは

しかし、実際には、兄弟たちがその祭に上った後、 イエスは、彼らにこのことを言い、ガリラヤに泊られた。

10 9 からです。」

まだこの祭に上りません。

わたし

のであった。 エスご自身も公にではなく、 秘密裏に祭に上って行かれた

人はどこにいますか。」と言った。

それで、ユダヤ人たちは、祭でイエスを探し、「あの

群衆を惑わしているのです。」と言う者もいた。 「彼は善い人です。」と言う者もいれば、「違う、 群衆の間でイエスのことが、大いにささやかれていた。 イエスは

てはっきり意見を言う者はいなかった。

13

しかしながら、ユダヤ人を恐れて、

誰もイエスについ

入って教えられた。 14 しかし祭が半ばほど過ぎた時、 イエスは神殿の敷地に

そうすると、ユダヤ人たちは驚いて言った。「この人は、

15

師事したこともないのに、どうして学問

があるでしょうか。

0)

です。

そ

L

て

あなたがたは安息日にも人に割礼をして

ヨハネ7.28

なぜなら、

セ

からではなく、

16 自じ エ ス は 彼らに答えて言われた。「わたしの教 わたしを遣わされ た方がの えは、 教む

です わたし のものではなく、 え

もの この教し 17 を話すのか、 え Ū が ح 神が の か 方のご意志 5 その者はわ 出。 た 0) か、 を行なおうとす かります。 そ ħ ともわたし自 れば、 身ん 誰だれ から で あ Щe ħ

た

24

しか 者であり、 18 į 自じがん 自じ 自じ その者の中には不義がありません 分が 身に たを遣か か 5 わし 話す者の た方の栄光を求めるこ は、 自分の栄光 を求を の めて 者は真 1 ま 実実な す。

それなのに、 19 1 セ を殺そうとしているのですか。」 はあなたが あなたがたは誰も、 たに律法を与えたではあ 律法を守ってい ŋ É ません。 せ h か。

なぜ 20 衆は答えて言った。 「あ な たは悪霊が を所 有ゆう てい る。

わたし

誰だれ が 行한 21 なっ あなたを殺そうとしてい このために、 たとい 工 ス は答えて彼らに言 割礼はモー うので、 モー あ セ が なたがたはみ あなたがたに割礼を与えました。 るの わ れ か。 た。 っわ んな驚いてい 父祖たちから来た たしが一 つの 、ます。 業を

い ・ます。

23

モー

セの

律はま

が破られ

ない

ようにと安息日

にしていた

は 割れい

うので、 を受けるのなら、 外見で人を裁い あなたがたはわたしに腹を立てるというのですか。 安息日にわたしが人を完全に治したとい ては いけません。 正しい裁きで裁きな

さい。」 の人たちが殺そうとしている人ではないですか。 25 そこで、 工 ル ナサレ ム出身のある人たちが、 \_ こ

れ

は

あ

たちは彼れ 26 しかし、 に何な 見みよ。 も言 い ませ 彼は恐れることなく話してい h<sub>o</sub> 支配者たちにも、 ح の人でと 、るが、 が ほ 人と

てい 27 んとうにキリストであることが分かったのでしょうか 、ます。 ところが、 この人がどこから来た か る時 は、 は 私たちは . ら 来<sup>こ</sup> 知し っ

られるのか、 誰<sup>だ</sup>れ 神》 殿 知りません。 敷地で教えておら

l

かし、

キリ

スト

が

\*来ら

れ

ゕ

28

すると、

0)

ħ

た

イ エ

ス

が

叫さ

んで

分で勝手に来たの たしがどこの出身かも知ってい 言われた。「あなたがたはわたしを知っ ではあ りません。 ・ます。 わ たし てい L か を遣わ ・ます。 わ たし また、 た方は は 自じ わ

らく、

わ

たし

そ

て 流\*\*\*

れ出で

iる。』」

お 38

うり、『

わ

29 真実です。 L か į あなたが わ たし たは、 はそ Ō その 方を知り 方を知り つ 7 りません。 い ま

す。

その なぜ が、 30 それ 方がわたしを遣わされたからです。 なら、 彼れ に手で から、 を わ か たし 彼れら け た が と者は誰だれ はイエスを捕らえたか そ 0) 方た ŧ か V 5 な 来き か たの っ た。 で あ な つ ŋ た

なら、 あ る。 イ エ ス 0) 時き はまだ来 てい な か っ たからで ぜ

か。 ح 31 スを信じた。 の方法 と言った。 が なさっ そして、 たより 多なおお 「キリストが来られる時 の奇蹟 勢の者たちが をなさい ・ます

L

か

Ų

群衆

の中なか

か

7らない

イエ

アスポラ①の

間に散らされたユダヤ人たちの

所

行き、ギリシャ人を教えるつもりはないと思うが

『あなたがたはわたしを捜すが見つか

2らな

36

長たち つぶ に入った。 32 群 B 衆 1 7 が イエ そ い ħ る 一スに で、 0) が、 パ つ ノリサ パ い IJ て、 Ź サ て の 派は イ 派は の人たちや の人など ようなことを たちち r 祭in 司u Ó 耳み

を派は 33 遣ん そ した。 れ が、 イ は イ 工 あなたがたと共にいますが、 工 ス ス へを逮捕 í 彼れ らに言い す る た わ め 'n に、 た。 役され 今。 へたち L ば  $\sigma$ 

> 後を ません。 34 遣わされた方のみもとへわた あなたが わたしがい たは わ る所にあなたがたは来ること たしを捜 します L ば が 帰れ **,** 見み りま つ す。 か 0

たちが見つけることはない かへ行くつもりなのか。 ができません。」 それで、 ユダヤ人たちは互い まさかギリシャ人の ように、 に言った。 この人は びどこ デ 私 イ

35

できない。』 () わたしが と彼が言 V る 所にあ ったこの なた が 言言 た 葉ば な、 は 来 どう る ح と

たしの所へ来て飲みなさい て大声で言わ 意味なのだろうか 37 祭の最後の日、まつりないで ħ た。 。「渇く者が 大恕 なる が ďσ い に、 れ ば イ エ 誰だれ スは でも 立た わ

その た しを信じる者の 、人の腹①の底から生ける水が川となっ は、 聖世 が つ 7

> 35 1

他左 国に住むユダヤ

人たち。

感じょうとって、いてとって、 38 1 いう意味である。 直 訳すれば、 腸であっ

ユダ 腸を

た

28 39 40 はまだ与えられていなかった。 イ エスはまだ栄光をお受けになっていなかったので、 なっている御霊について、このことを話された。なぜなら、 しか それで、この言葉を聞いた群衆の多くの者は、「この方た イエスは、ご自分を信じる人々が受けること

は確だ と言った。 うのか。」と言う者もいた。 41 かに、 他の者をちは、「この方はキリストでいらっしゃる。」 しかし、「ガリラヤからキリストが出るとでも言 あの預り 言者だ。」と言った。

者たちもいたが、貧ら手をかけた者は誰もいなかった。 44 43 42 んでいた町ベツレヘムから来る。』と言っているではないか。」 「聖書は、『キリストがダビデの種から、またダビデの住 そして、 そこで、 イエスのことで、群衆の中で分裂が起こった。 彼らの中から、イエスを捕まえようと思ったかれ

神殿の役人たちは大祭司たちとパリサイ派の人たちのただ。やくに、

ぜあの人を連れて来なかったの かつて誰もいませんでした。」 帰って行った。そうして彼らは役人たちに言った。 未』 だ

ヨハネ 8.2

すると、パリサイ派の人たちは彼らに答えた。

でおが

47

48 たちまでもだまされたのではないだろうね 支配者たちやパリサイ派の人たちの中の誰か、 彼をにた

聖が霊が

じたと言うのか。

0) 49 しかし、律法を知らないこの群衆どもは呪われている だ。

**50** 51 モが彼らに言った。 「我々の律法は、 彼らの中の一人で、夜中にイエスの所に行ったニコデ まず本人から聞き、彼の行 なったこ

るではありません とを知った上でなければ、 判決を下さないこととされてい

ヤ出身ですか。なぜなら、ガリラヤから預言者は出ないこ 52 彼らはニコデモに答えて言った。「あなたも、 ガリラ

53 そして彼らは一人一人、それぞれの家に帰って行った。

とをよく調べてみなさい。」

そして、民衆のみんなはイエスの所に来た。 2 8 そして、 1さて、 朝きはやく、 イエスはオリーブ山紫 イエスは また神殿の敷地に来られた。 に行い かれ イエスは座り、

. 3 彼らを教えられた

3

そし

現場ば

律法学者たちとパリサイ派の人たちは、

た女をイエスの所に連れて来た。

そし 姦がんいん

て 10

彼女に言われた。「婦人よ、あなたを訴えるあ

イエスは自ら身を起こし、女以外に誰もいないが、だれのなが、なが、ないないが、だれいないない。

、のを見み

女は真ん中に立っていた。

ちは、

どこにいますか。

誰もあなたを罪に定め

なかっ

たの 者がた

0

で捕らえら

て、

彼女を真ま 彼らはイ

現げん 場ば

で捕らえられ

ました

エスに言った。 ん中に立たせ、

先生が生い

この女は姦淫している

11 ですか。」

彼女は言った。

主。

よ

誰れ

もいません。」

1

İ

ス

彼女がのじょ

行きな は

5

れで、

るの げの

ですか。」

)刑にせよと命じました。ですが、あなたは何とおっしゃ

モーセは私たちに律法で、そういう人は石投

6

これは、

彼らはイエスを試みて訴える理由を得ようと

なる。

29

後の一人まで去ってしまっ

た。

それでイエスは一人残され、

こから来るのか、 知っているからです。

そしてどこへ行くのかを知りません

しかし、

あなたがたは、わたしがど そしてどこへ行くのかを、

を認めさせられ、

最年長の者たちから始めて一人ずつ、

9 8

それを聞

いた者たちは、

自分たちの良心に罪

L

は自分がどこから来たのか、

彼らに言われた。

「あなたがたの中で罪のない

者。

は、

まずこ

真実ではありません。

14 は

イエスは彼らに答えて言われた。「わたしは

わたし自

7

それ

彼らは問い続けると、

イエスは身を起こし、

たはあなた自身について証言をしています。

あなたの

証言げん

「あな

それで、パリサイ派の人たちはイエスに言った。

いふりをしてしゃがんで、指で地面に書かれた。

してこう言

つ

た

のである。

l

かし、イエスは、

聞ŧ

V

てい

な

ず、

命の光を持つのです。

たしは世の光です。

12

それで、イエスはまた彼らに話しかけて言われた。「わ

わたしに従う者は決して暗やみを歩ま

もう罪を犯さないでいなさい。

さい。そして、

に言われた。「わたしもあなたを罪に定めません。

13

の女性に石を投げつけなさい。

イエスはもう一度身を屈がり

めて、地面

温に書か

かれた。

身について証言をしても、

わたしの証言は真実です。

わた

30 15 あ な たがたは、 肉に従って裁 いてい

ま

す。

21

それで、

イエスはまた彼らに言われた。

っわ

24

しかしあなたがたはわたしを捜

たしは行きます。

の裁きは真実です。 16 わたしは自ら誰も裁きません。 しかし、 もしわたしも自ら裁けば、 わたしは一人ではなく、

がたの律法に書いてあります。 17 たしはわたしを遣わした父と一つだからです。 また、 二よりの 証言は真実である、 とあなた

18 ついて証言をしています。」 本人であるし、 わたしが、 わたしを遣わした父もわたしに わたしのことを証言 してい

「あなたがたは、 の父はどこにいますか。」イエスは答えられた。 それから、 彼らはイエスに言った。「あなた わたしをもわたしの父をも知り

の父をも知っていたに違いありません。 イ ・エス は 神んでん 殿ん 0) 敷き 地 で教 Ž た 時き に、

ません。もしわたしを知っていたなら、

わ

たし

24

だから、

わたしはあなたがたに言い

世からの者ではありません。

献点 **20** 金点 誰も彼を捕らえなかった。 て、 箱のある所でこれらの言葉を言われた。 イエ スの時はまだ来ていなかったため、

> す。 しますが、 あなたがたは、 自分たちの罪のままに死んでしま わたし の行く所には来ること ま

わたし

わ

22 はできません。」 そこで、イエスは、 「あなたが たは わ た L

行く所には来ることはできません。」と言

ゎ

ないでしょうね。」とユダヤ人たちは言った。 ので、「あの人は、 まさか自殺をするつもりで

、る

23 あなたがたはこの世からの者です。 がたは下から出て、 それで、イエスは彼らに言われた。「あなた わたしは上から 出てきました わたしはこの

たは、 『あなたがたは、自分たちの罪のままに死んでし はある』①ということを信じなければ、 まいます。』もしあなたがたはわたしが、 自分たちの罪のままに死んでしまい あ ・ます。 いなたが ゎ゙ た

そ

25

それで、

彼らはイエスに言った。

あなたは

1 は 「わたしはある」と 神の呼称の一つで

31

そ

れから、

イ

エスはご自分を信じたユダヤ人たちに言

38

わたし

は、

なたがたに話していることです。 誰ですか。」そしてイエスは彼らに言われた。 「最初からあ

を世』 26 た方は真実です。そしてわたしは、 さばいたりすることがあります。 に話していま わたしは、 あなたがたについ ず。 しかし、 て多くのことを言ったり その方から聞いたこと わたしを遣わし

28 分からなかった。 それから、 1 İ スは彼らに言われた。「あなたがたは人

27

彼らは、

イエ

ス

が

| 御父のことを彼らに言われたことが

教えたように、 の子を高く上げてしまった時、 ないということが分かります。 L は ある。 ということ、 わたしは話しています。 そして自分勝手にわたし あなたがたはその時、『わた ただわたしの父がわたしに は何な もし

30 29 わたしはいつも父が喜ぶことを行なっているからです。 ます。父はわたしを一人にされませんでした。なぜなら、 わたしを遣わした方は、 わたしと共におられ

スを信じた。 イエスは これらのことを言われた時、 大勢の人はイエ

37

がたは間違いなく自

一曲になります。

あなたがたは本当にわたしの弟子です。

われた。

「もしあなたがたが、

わたしの言

葉は

にとどまれば、

あなたがたは真理を知り、

たがたを自由にします。

32

そして、

また、

真ん

はあな

決り 33 して 誰れ 彼らい たは自由になる。』 彼らはイエスに答えた。「私たちはアブラハ か 0) 奴と 隷れ と にされたことがありません。 いったいどうやって言えるのでしょ 、ムの種類 「あ なたが で、

うか。」

イエスは彼らに答えられた。「まことに、

まことに、

あ

です。 なたがたに言います。 34 奴隷はいつまでも家に住むのではありません。 すべて罪を犯す者は、 罪の奴隷なの

36 子はいつまでも住んでいます。 35 だから、 そして、 もし子があ なたがたを自由にす ヽ れば、 あ めなた

知ってい 所がない あ な ので、 ますが、 たが たはアブラハ あなたがたはわたしを殺そうとしています。 わたしの父のもとで見たことを話していま わたしの言葉は、 ムの種類 であることをわ あなたがたの中に居場 たしは

32 ヨハネ8.49 ラハ す。 たの父なら、 真理を教えた人であるわたしを殺そうとしています。 しゅ しかし、あなたがたは今、あなたがたに神から聞 もなら、あなたがたはアブラハムの業を行なうはずです わたしは自分から来たのではなく、神がわたしを遣わされ なぜなら、わたしは神から出て来て、そしてここに来ました。 の父を持っています。 よって生 そのために、 41 ハムです。」イエスは彼らに言われた。「アブラハムの子ど 39 とを行なってい ムは、こんなことはしませんでした。 それで、 彼らは答えて、イエスに言った。「私たちの父はアブラ ところがあ あなたが あなたがたは、あなたがたの父の業を行なっています。」 まれ イエスは彼らに言われた。「もし神 彼らはイエスに言った。「私たちは性的な罪にかれる。」 たは、 あなたがたはわたしを愛しているはずです。 た あなたがたは今、 、ます。 0) なたがたは、 ではあ どうし りません。 てわたし 自分たちの父のもとで見たこ あなたがたに神から聞 の話を理 私たちは神である唯一

いからです。

のであ ら出たことを言ってい 理に立たなかったのです。 は初めから人殺しであり、 44 あなたがたは、 り、 その父の欲望を実行しようとして あなたがたの父、 ・ます。 悪魔が嘘を言う時、 その内には真理がない なぜ なら、 つまり悪魔から出た 悪魔は嘘つきであ い 自分自身か ま ので、 す。 悪意な 真ん

45 り、 嘘そのものの父親だからです。 しかしわたし は真理を言うから、 あなたがたはわたし

を信じません

アブ い た

由は何ですか。 もしわたしが真理を言っているなら、 46 あなたがたのうちの 誰だが、 わたしを罪に定めますか。 わたしを信じない 理:

たは聞き従 神からの人は、 にわない 0) 神<sup>か</sup> の は 言葉を聞きます。 あなたがたは神から だから、 の者ではな あなたが いか

があなたが

47

なたはサマリヤ人で、悪霊を持っていると、 それで、 ユダヤ人たちは答えて、 イエスに言った。 私たちはまさ 「あ

48 らです。」

にそう言っているではないか。」 イエスは答えられた。 「わたしは悪霊を持 っていませ

のですか。

あ

なたがたは

わたしのメッセー

ジ 解か

L

てい ない

が聞こえな

49

る、

わたしの父です。

8 たは、わたしを尊びません。
. ひが、わたしは自分の父を尊ぶのです。しかし、あなたが

50 それを求め、 51 ゎ た まことに、まことに、 そして、 の言語 1葉を守む 裁かれる方がおられます。 わたし 自身は、 ñ ば、 そ あなたがたに言い 自じ の人は決して永遠に 分がの 栄光を求め います。誰であ てい 死を見る ません。

言者たちは死んだのに、 せん。』と言ってい を守れば、 を持ち ってい その人は決し ることが今、分かっ あなたは、 て永遠に死を味わうことはあ 『誰であれわた た。 アブラハ たしの言葉  $\mathcal{L}$ B ń ź 預よ 52

Ō

ために、

ユダヤ人たちは

彼れ

に言い

こった。

 $\neg$ 

あ

な

たは

ことがありません

の様になろうとしているのか。」 を注意 ハムより偉いのか。預言者たちも死んでしまった。あなたは、 ハムより偉いのか。預言者たちも死んでしまったるなたは、

光を下さる方は、 エ ス は答えられ わたし の栄養 あ なたが た。 ŧ はむなしい たが自分たちの神だと言って L ゎ たし ものです。 が ? 栄いてき を 首じ わ たしに 分が のも

れた。

その御言葉を守っているのです なってしまいます。 その方を知らないと言えば、 わ 55 たし しかし、 はその方を知ってい あなたがたは、 しかし、 ・ます。 その方を知りませんでしたが、 わたしはその方を知っており、 あなたがたのように嘘つきに そして、 もしわたしが

57 それで、ユダヤ人たちはイエスに言った。「あなたはま大いに楽しみにし、そして、彼は見て、喜んだのです。」 といい 楽し みにし、そして、彼は見て、喜んだのです。」 からしか という から かっぱい かんしの 日を見るのを

て神んでん なたが、 L **58** びはいます。 イエスは彼らに言われた。「まことに、 たに言 の敷地を出で ユダヤ人たちは、 1 、ます。 IIられ イエスは姿を隠れ た。 アブラハ このようにして立ち去って行か イエスに投げ ムが存在する前 群衆の つけるため 中為 -を 通<sup>8</sup> から、 りぬけ わ た あ

9 1 さて、イエスは道を過ぎ行く時、生まれつきの

で 尋った

8

そこで、

て来き

開ぁ

けられた日は、

安息日であった。

ことは、 て言った。「ラビ①よ、生まれつき盲目という そこで、 誰<sup>だ</sup>れ ヒ罪を犯したのでしょうか、 イエスの弟子たちは、 イエ この男 一スに

3 でしょうか、それともこの男の両親でしょうか。」 イエスは答えられた。「この人も、 両親も罪

を犯さな 業が、 彼に表わされるためです。 か . つ たのです。 しかし、 これ は神がの 御み

昼の間があいだ 5 ことのできない夜が来ます。 わたしは に行き た なわ は 世ょに なければなりません。 わたしを遣わした方の V 、るがだり は、 世』 の光です。 誰も働く 御み を、

4

面ん 6 つば イ İ を ス 吐は はこれらのことを言われてから、 つばきで泥を作り、 盲人の両 地に

たのです。」

訳すると、 0) 目め は行って、 7 池に行って、 にその泥を塗られ そして、 「遣わされた」である。)ゆえに、彼れ 洗い、目が見えるようになり、帰える。 イエスは彼に言われた。「シロアム 洗いなさい。」(シロアムとは、 つ

> 座って物乞いをしていた人ではありませんか。」 \*\*\* 盲目であったのを見た人たちは言った。「これは

の男に似ている人だ。」と言う人もいたが、本人 「これがあ の男だ。」と言う人もいたし、

9

たの目は、どういうふうに開かれましたか。 10 は 「ぼくです。」と言った。 それで、近所の人たちは彼に言った。「あ

な

れで、ぼくが行って洗ったら、見えるようになっ 行って、紫いなさい』とぼくに言い を作って、ぼくの目に塗り、『シロアムの池』 11 彼は答えて言った。「イエスという人が、 、まし た。 に 泥岩

13 14 の人たちの所へ連 はどこにいますか。」彼は言った。「知りません。」 12 彼らは、以前盲目であった人を、 それから、 ところで、 イエスが泥を作り、 彼らはその人に言った。「その人 れて行った。 その ıς 人の目の リサ Ź を

近所の人たちと、 以い前がん その 人が 2 ①ヘブライ語で、

のですか。」

- ヨハネ9.15 ういうふうに目が見えるようになったか、 人は彼らに言った。「イエスはぼくの目に泥を塗りました。。。 そしてぼくは洗いました。そして、 15 そ れ で、 パリサイ 派の人たちも、 もう一度その人にど と尋ねた。 その
- 16 すると、パリサイ派の中には、「安息日を守らないから、 見えているのです。 た。
- この者は神から来たのではありません。」と言う者をちもい るでしょうか。」と言う者たちもいた。そして、 また 「罪人である者が、どうしてこんな奇蹟ができ パリサイ派は

の人たちの間に、分裂が起こった。

- 目を開けてくれたことに関して、いいのではいっていた。これに関して、 か。」彼は言った。「あの方は預言者です。」 彼らはまた盲人に言った。「お前 あの人につい は、 あの人があなたの て何を言う
- それで、 盲目であったことと、 ユダヤ人たちは、 視力を回 見えるようになっ 復る した男の両 たこと 開親を
- 18 なたがたの息子ですか。では、彼はどうやって今見ている がたが生ま をこの人に関して信じなかった。 呼ぶまで、 そこで、 ħ つき ユダヤ人たちは両 の盲目であると言っているこの人は、 親に尋ねて言った。 「あなた あ

の息子で、生まれつきの盲目だったと知ってい 20 両親に ます。

その人の

は彼らに答えて言った。

っこれ

は

私たち

せん。 h<sub>o</sub> 21 また、 しかし、 息子は成人ですから、 誰が彼の目を開けたの 息子がどうやって今見えるのか、 本人に尋ねてください。 かも、 私たちは分か 分ゎ か ŋ 7りま ませ

で自分のことは話

します。

- その者をシナゴーグから破門すると決定していたのである。 に うに言ったのである。 22 誰であれ、 彼の両親は、 イエスはキリストであると言い表すならば、 ユダヤ人たちを恐れていたから、 なぜなら、ユダヤ人たちはもうすで このよ
- 23 であるから、 彼の両親は、「息子は成人ですから、本人がは、いますに、世界に、ないになった。」

に尋ねてください。」と言ったのである。

- 彼に言った。 ゆえに、 「神に栄光を帰しなさ ユダヤ人たちは再び、 盲号もく V であっ ح 0) 男は罪人であ た男を呼
- ることを、私たちは知っています。 したがって、 ぼくは知りません。一 彼は答えて言った。 っだけ知ってい ぁ

Ō

が

罪る

人也

かど

、ます。 方だ

ぼ

らくは

うか、

25

盲目だった 26 そこで、 たが、今は見えます。 ユダヤ人たちはまた彼に言い こった。 「あ の者が

36 お前数 に何ない をし た 0) か。 あの者はどうやってお前

の目が

を開き

け

33

たいです たに話したが、 彼はユダヤ人たちに答えた。「ぼくは あなたがたもあの方の弟子になりたい 聞き き入れませんでした。 何でもう一度聞き もう既で にあなたが のでは

はあ ない 28 でしょうね 0) ゆ 者の弟で えに、 子し ユダヤ人たちは彼をののしって言った。 だが、 私たちはモー セの弟子だ。 「お前ぇ

30 たのに、 ごいことが この者がどこの者か知らな 29 我々は、 その男は彼らに答 あ あ 0) 神が 方於 ります。 がモー がどこの方か、 えて言った。 セ あの方はぼくの目を開けてくださっ に お話は しに あなたがたは知らない 「どうやら、 なっ たと知っ これに てい 、るが、 にはす

らな 32 傾けてくださいま する者であ 31 ح いことを しかし、ぼくたちは神 0) 世』 が始まって以来、 知し 神 っ のご 7 (J 意志 ・ます。 が を行なえば、 人が生まれつきの盲人の目を L 罪人たちに か Ų ŧ 神はその人に耳をかるとのなる L 耳を傾けてくださ 誰れ でも神を礼拝

ヨハネ9.40

開けたなどということは、 もしこの方が神からでなかったのなら、 耳にしたことがありません。 何智 である行なえ

なかったでしょう。」 ユダヤ人たちは彼に答えて言った。「お前

して、 罪そのものから生まれたのに、 コダヤ人たちは彼に答えて 彼を追放した。 私たちを教えるのか。」そ

は

まったく

なたは神の子を信じますか。」 た。 35 そして、 イエスは、 イエスは彼を探し出し、彼に言われた。 ユダヤ人たちは彼を追放したことを聞 かれれ あ

くはその方を信じることができますように 36 彼は答えて言った。「その方はどなたですか。 主。 ぼ

38 見えました。 37 それで、 そして、 そしてあなたと話しているのが、その人です。」 彼は言い出した。 イエスは彼に言われた。「あなたはもう彼が 「主よ、 私 は信じます。」そ

この世に来ました。 それ から イ エスは言 それ は、 わ れ 見*»* え た。 な (V ゎ 者。は たし は裁談 見, きの 見える者が ために

39

して、彼はイエスを礼拝した。

40 盲人になるためです。 そして、 イエスと共にい たパ IJ サイ派の何人かは、

の 言を でしょうね。 葉を聞き、 イエスに言った。「私たちも、 盲目ではない

41 あったなら、あなたがたには罪がなかったでしょう。しかし、 あなたがたの罪は残るのです。」 今あなたがたは自分が見えると言っています。 イエ ス は彼らに言われた。「もしあなたがたが盲目で したがって、

登って侵入する者は、 います。羊の囲いに門を通って入らずに、門以外の所からいます。羊の無いに門を通って入らずに、売いが、から 1 「まことに、まことに、 どろぼうであり、強盗 わたしはあなたがたに言 です。

2 きます。 3 牧者のために門番は門 しかし、 そし 門を通って入る者は、羊たちの牧者です。 て彼は自分の羊たちを名前で呼び、羊たちをなまった。 を開け、羊たちは牧者の声 ァ を 聞き

10

そして羊たちは彼の声を知っているので、 て牧者は自 分が の羊たちを連れ出 時、時、 羊の前を行い 牧者に

連れて出かけます。

5 むしろその者から逃げます。 か 羊たちは決して門の外の者について行かない なぜなら、羊たちは門の

12

外の者の声を知らないからです。

スの言われていることが理解できなかっ 6 イエスはこのたとえを彼らに話されたが、 彼らはイエ

ちの門です。 ことに、 7 であるから、 まことに、 イエスはもう一度彼らに言われた。「ま あなたがたに言います。 わたしは羊た

かし、羊たちは彼らに聞き従わなかったのです。

8

わたしの前に来たすべての者は、

泥棒で強盗

です。

て、 その者は救われます。 9 牧草を見つけます。 わたしは門です。 そして、 もし誰であれわたしを通して入れば、 その者は出たり入ったりし

ないのです。 泥棒が来るのは、盗み、 わたしは羊たちに命を持たせ、 虐殺、破壊のためにほかなら しか も羊たち

めに自らの命を与えます。 がその命を溢れるばかりに持つために来たのです。 わたしこそが善い牧者なのです。善い牧者は、 羊のた

11

ち主ではない者は、狼が来るのを見ると羊を置いて逃げて まいます。 しかし、 それで、狼は羊たちを奪い去り、羊たちを散 牧者ではなく、雇人である者、 つまり羊の持

L

たし

もい ず。

は自ら命を投げ出していま

投な げ 出<sup>だ</sup> わたし

す権が

威がありますし、

再びそれを取り戻

25

わたし

は

らしてしまい にとめないから、 雇人は、雇人であって、羊たちのことを気がない。 ・ます。 逃げてしまいます。

ちを知り、また自分の羊たちに知られています。 14 父がわたし わたしこそが善い牧者なので、 を知っていると同じように、 自分の羊た

15

たしも父を知っています。

そして、

わたしは自じ

か。

わ

分の命を羊たちのために与えます。 16 そし て、 わ たしはこの 囲いの羊でない

わたし 一人の牧者となります。 れ の羊たちを持っています。 って 来っ Ō な 声等 it た 間<sup>き</sup> ħ ば きま な Ď す。 ませ そして、一つの群 h<sub>o</sub> わたしは彼らをも連 そこで、 彼らは れ

18 できるように、 17 なら、 れ ゅ から命を取る者は誰 わたしは、再び命を取り戻すことが Ž 自分の命を与えるからです。 父はわたしを愛してい ませんが、 ま す。

> 父からいただきました。 す 権 威 でもあ ŋ ŧ す。 わ たし は ح の命令をわ

たし

0) 22 1 め

ハヌカー

神殿清

人の間に分裂が起こった。 それで、これらの言葉 それで、これらの言語 葉の ゆえに、 またユダヤ

悪気ない 20 それで、 いて彼は狂っている。 彼らの多くは 言っ 何なん でやつの た。 · 彼れ の で を 聞き 中なか に

開けることができるか 占領された者の言葉ではな 他の者たちは言っ た。 「この言葉 い 悪霊は盲人のあくれいもうじん 葉ば は 悪なな 目め を に

ほか

21 0)

季節は冬であった。 22 さて、エルサレム 0) 神に 殿 のない 献 のまつり が あ

24 23 ンの柱廊を歩いておられ 言った。「あなたはいつまで私たちを そこで、 そして、イエス ユダヤ人たちは ĺ 神ん 殿が の敷地内に イエスを囲 にあるソ 疑者 惑さ み、 せ 彼れに П Ŧ

ちにはっきりと言ってください。 おくのですか。 イ エスは彼らに答えられた。 もしあなたがキリストなら、 ゎ たし は あ な

0)

多くの良い業を、

あ

なたがたに見せました。

これらの業

中か

7

い

、ます。

わたしが父の名によって行なう業は、 たがたに言いましたが、 あなたがたは信じなかっ わたしのことを証言 たのです。

26 たしの羊ではないから、 しかし、 あ なたがたに言ったように、 信じません あなたがたはわ

きます。

そ

して、

わ

34

らを神にしているからだ。

いて来ます。 たしは彼らを知ってい 27 わたしの羊たちは 、ます。 わた ï の声を聞 それで、羊たちはわたしにつ

彼らは決して滅びず、 28 29 ことはありません そして、わたしは羊たちに永遠の命を与えます。そして、 わたしに辛たちを与えてくださったわたしの父は、 誰もわたしの手から彼らを奪い去る

30 い去ることができません。 ものよりも偉大です。そして、 わたしと父とは、一つなのです。」 誰もわたしの父の手から奪 何に

再び石を取り上 31 32 そこで、 エスは は彼らに答 ユダヤ人たちは、 げた。 えられ た。「わたしはわたし イエスを投石刑にしようと、 しの父から

38

< い業のためにあなたを投石刑にしようとしているのではない。 33 のどれのために、わたしを投石刑にしようとするのです 冒涜のためだ。 ユダヤ人たちはイエスに答えて言った。 そして、 あなたは人でありながら、自 「私たちは良 か。」

ないのですか。 たしは言った。 イエスは彼らに答えられた。「あなたがたの律法に、『わ あなたがたは神々である。』と書 いてはい

と呼んだなら、 あの方が、 神の御言葉が与えられた人たちを、 (そして、 聖書は破棄されることは不可能

35

である)、

36

は神の子です。』と言っ そして、父が聖別し、世に遣わされ たからと言って、  $\neg$ た者が、『 お前は冒涜をし わたし

37 もしわたしが自分の父の業を行なっていない なら、 わ

ている。』とあなたがたは言うのですか

たしを信じてはい けませ

じなくても、 におられ、 しかし、 その もしわ わたし 業を信じなさい。 が父の中にいることをあなたがたが理 たしが行なっているなら、 それは、 父が わ ねた たしを信 ï Ō

髪の毛で拭い

たその女であ

り、

、 病 気 の

ラザ

口 は

人たちは、

つい最近あなたを投石刑にしようとし

この女の兄弟であった。

解かし、 39 それで彼らはもう一度イエスを捕らえようと 信じるためです。

40 したが、イエスは彼らの手から去って行かれた。 を授けた所、 そして、 ヨルダン川の対岸に行かれ、 イエスはまたヨハネが初めて浸礼 そこ

すべて、本当でした。」

たが、ヨハネがこの方について言ったことは、 て、言った。「ヨハネは何の奇蹟をも行なわなかっ

じた。 42 そして、この地で大勢の人々はイエスを信

2 いた。 タニヤ マリ 1 さて、 ヤ の出身で、 は 主 に マリヤと彼女の姉妹 (香油を塗り ラザロという一人の病人が り、 主ゅ の 足を自 マルタの村 兄が の

> ください。あなたの大事な人が病気です。」と言い 3 それで、 ラザロ の姉妹たちは、「主よ、見て

4 うようにイエスに人を送った。 しかし、イエスはこれを聞いて彼に言いてかれている。

のためであり、

41

そして、大勢の人たちはイエスの所へ行っ

に滞在された。

さて、イエスはマルタとその姉妹とラザ Ĺ を

時き 二日間とどまられた。 イエスはご自分が滞め しかしながら、ラザロが病気であると聞いた 在してい た所にさら

6

7 それからその後、 彼は弟子たちに言われた。

のですか。 ていたのに、 あなたはもう一度あそこに行かれ

イ ・エスは答えられた。 昼るま は十二十二

9

8

① ヘブライ語で、

受けるためです。」 た。「この病気は死に至るのではなく、 また神の子がそれを通して栄光を

神の栄光

わ

ħ

愛しておられた。 5

8 「もう一度ユダヤに行きましょう。 弟子たちは彼に言った。「ラビ①よ、 ユダヤ

一時間でな

こ の V 0) です

か。

だれ

でも、

昼る間ま

一歩けば、

その人と ん。

は

10 ないため、 11 世の光を見ているから、 イエスはこれらのことを話された後、 しかし、 その人はつまずきます。 人は夜中に歩 けば、 つまずきませ 彼れ の中なか

に たがかが

18

主は、 12 てい ちに言われた。 ますが、 そ れで、イ もし彼が眠っているなら、 わたしは彼を起こしに行きます。」 「わたしたちの友人ラザロ エス の弟子たちは主に言った。 全快します。 は 弟で 子たた 眠物

14 休息のための眠りについて言っていると思った。 ておられたの そこで、 その であるが、 時イエスは彼らにはっきりと 弟子たちは、イエスは、 13

しかし、

イエスはラザロの死について話し

仲か 信じるためです。ともかく彼の所に行きましょう。 言われた。「ラザ 16 あなたがたのため 15 間ま の弟子たちに言った。「イエスといっしょに そうしたら、 そして、 わたしがそこにいなかったことを、 П デドモ<sup>®</sup>と呼ばれるトマスは に喜んでいます。 は死んだのです。 あ なたが たが

23

イ

・エスは彼女に言われた。

「あなたの兄弟」

は

い

・ます。

復活します。

四日間、墓の中に横たわっていたことを知らされた。
よっかかん はか なか よい こくとを知らされた。 死ぬために、 イエスが来てみると、 私たちも行きましょう。

にいる人たちの所に来てい スタディオン①ほど離れていた。 マルタとマリヤを慰めるために、 そ そして、ユダヤ人は大勢、 れで、 ベタニヤはエルサレ た。 その兄弟の 彼女たちの ムに近く、十五 0) ことで 回

0

19

すぐ彼を出迎えに行った。 20 中で座ってい それでマルタは、 た イエ スが来られると聞 しかし、 マリヤは家 V う 0)

22 21 あ あなたがここにおられたなら、 しませんでしたのに。 なたになして下さることを、 その時、 しかし、 あなたが神に願えば、 マルタはイエスに言った。 私は今でも知っ 私の兄弟は死に 何であ 主は ñ 神が よ が

18

1

口

1トル

百八十五メートル)。 (一スタディオンは 1 双子という意味

復活することを、 タは彼に言った。「最後の日の復活 私は知っています。

イエスは彼女に言われた。「わたしは復活であり、 命がのち

す。 わたしを信じる者は、死んだとしても生きます。

決して永遠に そして、 信じますか。」 そして、 に死ぬ 誰であれ生きていて、わたしを信じる者は、 ことはありません。 あなたはこのことを

息であられることを信じています。 キリストであ 27 彼女はイエスに言った。「はい、 り、 世に来られることになっ 主。 よ、 てい あなたが唯一 る神のご子

28 姉妹マリヤを、 エスの所に行った。 29 くまでいらしていて、 マリヤはそれを聞くとすぐ、 ル タはこれらのことを言ってから、 目立たないように呼んで言った。「先生は近 あなたを呼んでいらっしゃいます。 すばやく立ち上がり、 帰って、 自じがんの イ

迎えに来た場でした。 ヤ人たちは、 さて、 ij 所におられた。 マリヤが急に立ち上がり、 ヤと共に家にい 工 ス は まだ村に入っておられず、 て、 彼女を慰めていたユダ 家を出たのを見 マ ル タが

ヨハネ 11.38

彼女について行った。

32

の時に、

彼れ が

て、「墓の所で泣くために、

墓に向かった。」と言いながら、

ţ スを見ると、 それから、 あなたがここにおられたら、 イエスの足元に平伏して、 マリヤはイエスがおられ 私の兄弟は死ななかった る所に行き、 彼に言った。「主 イエ

き悲しんでいるユダヤ人たちを見ると、 33 それで、イエスは泣き悲しんでいるマリヤと、共に泣ない。 霊の中でうなり、

心を乱された

34

0)

でしょう。

はイエスに言った。「主よ、来てご覧ください。 イエスは涙を流された。

そして言われた。「彼をどこにねかしましたか。」彼ら

をどんなに愛していたかをご覧なさい。」 36 35 それから、ユダヤ人たちは言った。「イエスはラザロ

この方が、 そして、 この男が死なないように、 ユダヤ人の中には、「盲目の人の目を開 何だか できなかっ けた たの

37

に行かれた。墓は洞窟であり、石がそれに立てかけてあった。 でしょうか。」と言う者たちがいた。 それから、 イエスはまた、ご自分の中でうなりながら墓場

を 見み

た大勢のユダヤ人はイエスを信じた。

ルタは彼に言った。「主よ、 39 イ 工 スは 言われた。「石を取りなさい。」 四日目ですから、 故人の姉 もうすでに臭 妹はマ

くなって 栄光を見るとわたしはあなたに言わなかったのですか そ の 時、 イエ おり ス は 彼らは故 は彼女に言い ´ます。 人が横になっている所から石を取 「われた。「信じれば、 あなたは 神が

0)

召集し、言っ

た。「

我々は何かやっていますか。

うのは

41

しを聞き入れてくださったことを、 42 そ ħ あなたがいつもわたしを聞き入れてくださる あなたに感謝します。

いた。そしてイエスは目を上げて言われた。「父よ、

わた

ŋ

ことを彼らが信じるために、 に 立た ことをわた 一ってい くる人々なとびと しは知っていました。 のた め に、 わたしは言ったのです。 あ な たが しかし、 わたし わたしのまわ を遣 わ さ れ た ŋ

た。 「ラザロ イエ そして、死んでいた者は、死人の服装で手も足も スはこれらのことを言われてから、 ţ 出て来なさい 大声で叫ばれ P縛られ、

は布で巻かれ それから 彼をほどいてやり、 たままで出 リヤ Ġ 所に来て、 帰らせてや ... て 来き た。 イエスの イ りなさ İ ス は なさったこと 彼らに言い われ

年と

51

も考えていません

ちの所に去って行って、 しか į 彼らの中のなかの ある人たちは、 イ ・エスがなさったことを彼らに告っ ۱, リサイ派の人た

46

47 げ た それで、 大祭司たちとパリサイ派の人たちは、 議会からを

この男はたくさん の奇蹟を行なってい るの です。

を信じます。 48 らじます。そして我々の場も国家も、ローローの男をこのままほっておけば、 口 ī すべての者は彼れ マ人たちは来

て取り上が たカヤパとい 49 しかし、パリサイ派の一人で、 げてしまい 、う人が ・ます。 ☆彼☆ に言 った。 その あ 年との な た が 大だ 八祭に 司し た は であっ ま 0 た

人が 国で民 さらに、 0) ため あなたがたは、 に 死し んなこ は 国にぜんたい 私たちにとっ が 滅る び な V) て益となると で、 一<sup>ひ</sup>人り

50

く何も理解していないし、

うとしてい ・のだい L 然司であ か 彼れ とが 5 たので、 は預言したのであ れ を自ら言い イエス つ つはこ た . の の では 国こ なく、 家が 0) ため 彼カ É は こその 死 の

そして、 この 国家の ため だけではなく、 広く散らされ

7

あ

5

が

57

た 神ョ に 53 の子ども ようと、 そ ħ 全がした 彼がら を一つに集 で協 は はその 議ぎ L めるため ďσ 始也 から、 (めた。 なの イ 工 であ 一スを死し る。 刑は

くに 公然とは歩 54 そして、 あ そ 5 れ た で、 田が ラかず、 、 舎の ご 自じ イ 工 分の弟子たちと その所を立ち去 工 ス フライ は ŧ はや  $\mathcal{L}$ とい ユダヤ り、 共に う 町 そこ 荒り 人だん に 0) 行い 野の で 0) 中か か 近が を 過す れ

ごさ

れた。

地方ほう 人たちは、 56 55 から そし ゆ Ž に、 工 て、 ル 自らを清めるために、 サレ 人ななと ユ ーダヤ ムに上って行っ はイエスを探し、 人がの 過ぎ 越記 祭さ が た。 過ぎ 近ね 越終い そし 0) 大きない 7 前ま 神ん に、 0)

0) か。 敷き ようね。 」 地ち さ に 立た か つ あ て 互たが の方が と話し合っ に、 ?祭に来るとは つ 7 皆さん、 Ň た。 どう思い 思なっ 7 1 ま な す 殿だ い

司记 れ さて、 ば、 たちとパ ŧ イ 工 L IJ ス イ を 工 サ 1 逮が ス 派は 捕ほ 0) の人たちは、 す 1 る る か 所製 5 を 知し 知し 5 つ 命令を出 せ 7 ょ 15 る と 人也

> ベタニヤに 12 1 そ 行い ħ か か れ た。 5 ご 自じ イ 工 エスは過越し 分がん が 死し 人に 祭は 0 中なか 0) 売が か 5 日か 復活ったっ 前ま に

作った。 2 させたラザロがそこに 工 スと共に それ マル で、 卓? タは給仕 人々はそこでイ に っ 1 、 た 者 。 をし N た た 5 てい の一人であ 工 たが、 スの ため ラ に ザ つ Ĺ 夕 た。 食き は を

0) 0) 0) 3 の香りで満. 足が 香 白油を一 を自分がん そ 0) 時智 たされ リト 0) 髪が  $\forall$ `ラ<sup>①</sup>
<sub>+</sub> IJ 0) 毛巾 ŕ た。 取と で拭い は り、 非の 常じょう 11 に た。 イ 高さ 工 スの 価か そ ħ で 足をに 純 で、 粹 注ぎ、 なナ 家 ぶは 香 ĺ

彼れ

F,

油ゆ

スの ス 4 カリオテが言っ そこ 弟で 子し の一人でとり で、 後s に た あ イ 工 つ ス た を シ 裏 モ 切ぎ る ン 0) 者も 息む であ 子宅 り、 ユ ダ 1 工

財ない 関かんしん 6 1 5 人たちに与えなかっ を持ち が 彼れ なぜこの香 あ が ち、 これを言っ つ た その中に入れる物を担当 からではなく、 油中 を言言 た 理<sup>り</sup> たの 百 曲 です デ は、 ナ 泥岩 IJ 棒 か 貧ま 1 であり L で N 売> 人たち り、 たか 貧調 L

3 ① 三百二十七

5 ① ーデナリは一 の生活費に相当す の生活費に相当す

ヨハネ 12 . 7

らである。

のです。

7 そこでイエスは言われた。「彼女をそのままにしておき わ たし の埋い 葬す デッ の 日o のために、 これを取って置

1 た

うだけではなく、 られたことを知ってい 9 しはずっとあなたがたと共にいるわけではないからです。 8 その時、 貧しい人々はいつもあなたがたと共にいますが、 ユダヤ人の大勢の群衆は、イエスがそこにお またイエスが死人の中から復活させたラ た。 そして、 ただイエスがいるとい わた

ことを思い出

した。

ザロをも見に来た

10 12 イエスを信じたからである。 11 次ぎ の 日で しか なぜなら、 に、 大祭司たちは、 祭に来てい ラザロのゆえに、 た大勢の群衆は、 ラザロをも殺そうと企んだ。 大勢のユダヤ人は去り、 イエスがエル

そして、「ホサナよ。 サレムに来られると聞いて、 B Ĺ 木の枝を取って、 主の御名で来られるイスラエル イエ スを迎えに 出~ で行い の王が、 った。

1

19

18

14 福されますように。」と彼らは**叫んだ**。 そ 書いてあるとおり、 イエスは若い ロバを見つ

けそれに乗られた。

バ 15 の子に座して来られる。 「シオンの娘よ、 恐れるな。見よ、 あなたの王は、 口

それで、イエスの弟子たちは最初、

これらのことを理

解しなかった。 り、 彼らはこれらのことがイエスについて書 また人たちはこれらのことをイエスに対して行なった しかし、 イエスが栄光を受けられた時に、 かれたことであ

証をしてい を死人の中から復活させた時に、 17 その時、 イエスがラザロを墓の中から呼び出され、 イエスと共にい た群衆は 彼れ

エスがこの奇蹟を行なわれたことを聞いたからである。 この ゆえにも、 群衆がイエスに会いに行ったのは、 イ派の人たちは互いに言っ イ

なたがたは何も効果の 、るの そうして、 か。 見み なさい。 パリサ 全世界はあの人の後について行って ないことをしていることが分か つって 「あ

何人かのギリシャ人がいた。 20 L まった。 さて、 祭で礼拝するために上って来た人々の中に、

ところが、

このひと

たちは、

ガリラヤのベツサ

ソイダ出身

死ねば、 レとピリポはイエスに伝えた。

目 に 0) か リポの かり たい がへ行って、「ご主人様、 のです。」 と彼に願って言った。 私たちは、 イ エスにお

22 IJ ポ は 行ってアンデレに伝えた。 そしてまたア ンデ

23 栄光を受ける時 そ Ū て、 イ が 工 来ています。 ス は彼らに答えて言 われ た。「人の 子がが

ちた麦の種一粒が死ななけ 24 まことに、 多くの実を結ず まことに、 びます。 ħ あな ば、 たがたに つのままです。 言い 、ます。 l 土に落っ か

25 そして、この世で自分の命を憎れる 自じ 分の命を愛している者は、 んでいる者は、その命を保ち、 それ を失ってし まい ・ます。

永れ遠れ の命に至るのです。

ŧ 26 そこに さ 誰な であ ま そして、 れ わ たし そし わ に て、 た 仕った L え 誰 Ō る で V Ŏ) あれ であ る所に、 ñ わ た ば、 わ L に たしに わ たし 仕か えるの に仕える人 について であ

れば、 は 27 何と言っ 今わたして 父はその人を誉めてくださいます。 たら良い のたま でしょう Ū Ū は 困難な状態です。 か。 『父よ、 わたしをこの時 そし 7 わ たし か

ヨハネ 12.34

L はこの時に来ま した。

ら救ってください。』と言

おうか。

L

か

しこの

た

め

に

わた

めて栄光を与える。 時き 28 天からの 父も あ な 击る が た 0) L 御み た。 名な に すでに栄光を与えた。 栄光を与えてください。 また、改

「雷が鳴った。」 29 ところが、 近がく と言った。「御使いは彼に話した。」と言う に 立た つ 7 V てこれ を 聞き W た 群衆

30 者たちもい エスは答えて言われた。「こ

イ

31 たしのためではなく、 今はこの Úз 0) 裁談 きなのです。 あなたがたのためです 今はこの世 ア が 臨 で ロの 支u 配は 記者は外を

の

声気

h

だ

0)

ū

わ

 $\wedge$ 、投げ出 され ·ます。

32

べての人を自分の所に引き寄せます。 それ もし わ た ī ここそが 地5 心から 上げられるなら、 方だで す

死し**33** に 向む イ イエスはこれ 品かう か 知らせたの こを言われ、ご自分はどのような死し である に

うふうに は永遠な 群衆 に留まると聞きまし はイ て、 工 『人の子は、 スに答えた。 上ぁ た。 「私たちは げ 5 なの れ なけ Ę 律) ればならな 法 あなたはどうい から、 ーリス

間がだ と言い 35 光はあなたが それ いますか。 で、 イエスは彼らに言われた。 こ の たと共 『人の子』とは、 にい 、ます。 暗台 誰のことです Ö み 「まだしばらくの が あ いなたが か たたを

さ 襲ねる 36 か分かりませ い。 い 光がいる間に、 か から そ に ないように、 暗やみの中を歩む者は、 光の子たちになるように、光を信じない。 あ なたがたに 光がい 自分がどこに行く る間に歩みな

さったのに、 37 から姿を隠された。 しかし、 彼らは イエスは彼らの前でこれほど多くの奇蹟をな イエスを信じなかった。

さい。」イエスはこれらのことを言われ、去って行き、

彼れら

腕疹が ためである。 38 注が それ に啓示され 「主』 よ、 預まげんしゃ たか。 イザヤのこう言った言葉が成就される 誰が私たちの報告を信じたか。 主の御み

39 その ゆえに、彼らは信じることができなかった。 イザ

47

してわたしが彼らを治すことがないようにするためである。」 れ 40 ヤはさらに言ったからである 神は彼らの目を見えなくされ、彼らの心をかたくなにさば、かれ、から、み それ は、 彼らは目で見ず、 心で理解せず、 回心せず、 そ

> 見みたい。 41 イザ やはこれらのことを言っ イエスについて話した。 たの Ŕ, 支に配い 者。

イ

エ

ス

の

栄売を

42

しかし

ながら、

それに

にもか

か

わらず、

たちの中なり

の人たちのせいで、 にも大勢の人たちは シナゴーグか イエスを信じた。 ?ら破門されないように、 しか IJ ノサイ派は

彼らはイエスを言い表さなかった

者。**44** は、そ である。 43 それ なぜなら、 わたしを信じているのではなく、 で、 イエスは叫 神の誉れよりも、 んで言われた。「わたしを信 人間の誉れを愛したから わたしを遣わされ

じる

45 た方を信じているのです。 そして、 わたしを見る者は、 わたしを遣わされた方を

見ています。

を信じる者は、 46 わたしは、 暗やみにとどまらないためです。 世に来た光です。 それ は、 誰だれ で ぁ ħ わ たし

ためにではなく、 ないならば、 わたしを拒否し、 そして、 わたし ŧ L 世を救うためにわたしは来たからです。 誰 自身はその者を裁きません。世 であ わたし ħ わたし の言葉を受け入れない者には、 の言葉を聞き W ても、

48 その者の 最後の日にその者を裁きます。 を裁くものが わた しを遣わされ あります。 わ ったしが話り たない その方がわ した言葉、

それ 取と り、 を洗い始め、 5 それ 自ら腰につけられ からイエスは、 そして腰につけてあった手ぬぐいで拭き始め 水をたらいに注ぎ、弟子たちの足

何を言うべきか、 なぜなら、わ たので、 50 また、 わたしが骨ら話したのではありません。 父の命令は永遠の命であると、 そして何を話すべきか、 命令を与えられ わたしは知って たしに

られ

た。

6

たしに言われたとおりにわたしは話すのです。」

7

います。

したがって、

わたしの話すことは何でも、

**13** 1 さて、過越祭の前に、イエスはこの世から去り、 父の所に行くべきご自分の時が来たことを知り、今まで愛し 父の所に行くべきご自分の時が来たことを知り、今まで愛し 2 てきたこの世にいるご自分の者たちを、 そして、 夕食が終わった後、 悪なる はもうすでにシモン 極限まで愛された。

父がわ 口 はイエスに言った。 イエスはペテロに答えて言われた。「あなたは今は

わた

「主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですか。」とペテ

ところが、イエスがシモン・ペテロの所に来られると、

の足をお洗いになることがありませ 8 しの行なうことを理解していませんが、後で分ってきます。 ペテロはイエスに言った。「あなたは決して永遠に私 ん。 イ 工 ス は彼れ に . 答た

と何の関係もありません。」 えられた。「もしあなたを洗わなければ、 あなたは わたし

けではなく、 私の手も頭もどうぞ。

なたがたはきれいですが、全員ではありません。」 あるのは足だけです。その者は全身きれいです。 イエスはペテロに言われた。「水浴した者は、 それで、 洗う必要が あ

夕食から立ち上がって、 上着を側に置き、手ぬぐいを 11 イエスはご自分を裏切る者は誰であるかを知っておら

ヨハネ 13.11 4 知っておられ

思ない

を入れ込んでい

、たが

の息子ユダ・イスカリオテの心に、

イエスを裏切ることの

9

シモン・

ペテロ

はイエスに言

った。

「主。 よ、

私 の足だ

3

イエ

スは それとご自

|御父がすべてのことをご自分の手に与えられ

10

l分は神から来て、神の所に行くことを

- 3 ありません。」と言われたのである。 ・12 れた。それで、「あなたがたは全員がきれいでは
- 17 自分の服を取り、再び席についた時、彼らに言い 12 さて、イエスは弟子たちの足を洗われ、ご
- 13 あなたがたはわたしのことを『先生』ともりましたか。
- す。わたしはそのとおりだからです。『主』とも呼んでいます。そう言うのはよいので
- 14 ゆえに、あなたがたの足を洗うべきです。 るわたしが、あなたがたの足を洗ったなら、あ
- からです。

  15 なぜなら、わたしがあなたがたにしたとおりに、あなたがたもするように、模範を示したとおなたがたもお互いの足を洗うべきです。
- 17 もしあなたがたがこれらのことを知ってい 関に、まことに、まことに、あなたがたに言います。 と、、より偉大ではないし、使徒は自分を遺 と、、まことに、あなたがたに言います。 からです。

- 18 わたしは、あなたがた全員のことを話していて、これらのことを実行すれば、幸いです。
- 19 わたしはそれが現実のものとなる前に、今\*とをあげた。』という聖書が成就するためです。

共にパンを食べる者が、わたしに対して彼のか

か

- ① ことを信じるためです。 それが現実のものとなっあなたがたに言います。それが現実のものとなっ
- 受け入れているのです。」

  であれ、わたしが遣わす者を受け入れれば、その人はわたしを受け入れる人は、わたしを遣わした方をの人はわたしを受け入れているのです。そして、の人はわたしを受け入れているのです。

IJ

イオテ

に与えられ

た

22 あ そ ħ か 5 審点 イ エ に ス は っ 誰れ のことを言 わ 互が れ た い 0)

顔を見合っ ろう わ か せ ? と 不。 た 思な た 弟で 子たち ū に

てい していた弟で 23 さて、 子に イ エ が、 ス 0) イ 弟子の一人で、 工 スの 御み 胸ね に ŧ た イ れ 工 一スが愛い 7 座す つ

に合 24 ことを話し それ 図ず で、 7 お シ モン られ · ~ る 0) テロ かと尋り は、 ねるように、 イ エ ス は 誰だれ 彼れ 0)

した。

7 25 たした ゅ Ž に、 は、 イ 工 エ ムスに言った ス 0) 御み .. 胸ね た。 に 寄ょ 主は、 ŋ か か って そ れ は 座す 誰だれ つ

それで、

彼が出で

て行った時、

イ

工

ス

は

わ

れ

言い

ですか。

を 浸た 26 ン 切き イエ ス そ ĥ í を 浸<sub>た</sub> れ を手で 返ん 事じ Ų 渡た された。 す シモンの息子 9者です。」 ゎ たし そし ユダ・ がパ て、 ン しゃ イスカ イ 切き 工 ħ ス

者。27 わ 0) れた。 中か たはいつ して、 お た。 前 切き がやることを、 そ れ のパ れから、 ンの イ 後と 早くしなさい。 エ サ スはその タンもそ 者も 0)

> スがユダにこ L か Ų 卓\* れ を言わ に つい てい れたこと る ① の 人で 意い たち 図と が誰だれ は、 ŧ イ

28

「祭のために、 なさい。 」 そのために、 とか、 わ たしたちが必要としている物 ユ 一ダが 貧ま しい 、人たち に与える物 たから、

買<sup>か</sup>

ことをイエ

ス

が

な彼に言い

われ

た

0)

かと思っ

た者が

た

た。

ちもい や、 30 出て行っ それ で、 た。 ユ ダはパ 夜中であっ ン 切き れを受ける た 取と る 4 1) な

32 た。「今、人の子は栄光を受け、 いて栄光を受けられました。 31 神が人の子 に お 1 て栄光を受け 神が は 5 人と ħ 0) 子に た 0) に な

なたがたと共にいます。 そして、直 子どもたちよ、 らに神が わたしがユダヤ人たちに言 わたし は 彼れ あなたがたは に栄 はまだしばらくの 光を与えら わ たし れ にます。 を 間

33 す。 5

神もご自分に

お

い

て彼に栄光を与えら

L

)ます。

そして、

つ

らなかっ た。 財が 布を持ってい

29

分か エ ルでは、 をする習慣であっ ルに横になって食事 時 低いテージ のイスラエ

た

28 1 当等 して鳴きません。」

できません。』とあなたがたにも、今そう言い とおりに、 互いに愛し合いなさい、という新したが、 「あ なたがたは、 わたしの行く所には来ることが い命令をわ 、ます。

あなたがたに与えます。 34 35 に このことで、 わたしがそのようにあなたがたを愛しました。 ŧ ししあ あなたがたも互いに愛し合うよう なたがたが互いに対して愛があれ たしは

行く所に、 36 なたは後でわたしについて来ます。」 こに行かれますか。」イエスは彼に答えられた。 シモン・ペテロ あなたは今はついて来られ はイエスに言った。「主よ、 ません。 しか 「わたしの あなたはど あ

は 分ゎ

かります。

ば、

あなたがたがわたしの弟子であることを、すべての人と

3

げ 出だ 37 ついて行けな ペテロ はイエスに言った。「主よ、 (J 0) ですか。 あなたのためなら、 なぜ私は今あなたに 私は命を投

ま 38 mを投げ出 だ す。 ...します。 イエスは彼に答えられ あ なたが三回わたしを否定し終わるまで、 しますか。 まことに、 た。 「わ まことに、 たし Ō ためなら、 あなたに言い 雄鶏は決っ 自<sup>じ</sup> 分が の

> がたは神を信じています。 **14** 1「あなたがたの心を乱してはいけません。 わたしをも信じ続けなさい あなた

2

準備で 所に受け入れます。 わたしは、 うでなければ、 備したら、 そして、 わたしの父の家には、住居がたくさんあります。 あなたがたのために、 わたしが行って、 わたしは再び来て、 わたしはあなたがたにそう教えたでしょう。 それは、 わたしがいる所に、 あなたがたのために 場所を準備しに行きます。 あなたがたをわたし あなたが に場所を の 場ば

す。 4 またその道を知っています。 そして、 わたしが行く所を、 あなたがたは知っていま たもいるためです。

たら知ることができますか。」 がどこへ行かれるかを知りません。 5  $\vdash$ マスは イエスに言った。「主よ、 また、 私 その道をどうし たちは、 あなた

真理であ 誰だれ 6 も父の所に行く者は イエスは彼に言われた。 Ď, 命。 なの です。 いませ わたし h 「わたしこそがその道であり、 を通してではなければ

7 ŧ しあなたがたはわたしを知っていたならば、 わたし

ヨハネ 14.19

ます。

が の父をも知っていたでしょう。 たは父を知っています、また見たことがあります。 また、 これからは、 あなた

見せてください。私たちにとって、それで十分です。」 8 ピリポはイエスに言った。「主よ、私たちにその父親を

9

イエスは彼に言われた。「こんなに長い間、わたしはあ

あなたはいったいどうやって、『私たちにその父親を見せて ですか。わたしを見た者は、父をも見たのです。それなのに、 なたがたと共にいるのに、ピリポよ、わたしを知らないの

15

わたしを愛しているのであれば、

わたしの命令を守り

とを信じません 10 たしが自分自身から話しているのではないし、業を行なったしが自分に対しているのではないし、 わたしは父の中におり、父はわたしの中におられるこ か。 わたしが おなたがたに話す言葉は、 わ

ください。』と言うのですか。

11 ているのは、 わたし は父の中におり、 わたしの中に住んでおられる父なのです。 父はわたしの中におられる、

を信じるその者は、 を信じなさい。 このわたしを信じなさい。 まことに、まことに、 また、 わたしは父の所に行きますから、 わたしのするこれらの業を彼も行ない あなたがたに言います。わたし あるいは、業そのものでわたし その者の行

なう業は、これらの業を越えます。

を行ないます。 名によってあなたがたの願うことは何でも、なるというである。 そして、父が子によって栄光を受けるた そして、父が子によって栄光を受けるため、 わたしはそれ わたしの

わたしはそれを行ないます。 14 何でもわたしの名において、 あなたがたが願うなら、

がたにもう一人の慰め主を与えます。 なさい。 そして、 わたしは父に祈ります。 それで、父はあなた その方が

それは、

16

17 永遠にあなたがたと共に住んでくださるためです。 その方とは、世は見ていないし、知らないので、

の中にいることになるから、 この方はあなたがたと共に住んでいて、そしてあなたがた 受け入れることができない真理の御 あなたがたはこの方を知って 霊なのです。 かし、

あなたがたの所に戻って来ます。 わたしは あなたが もはや世はわたしの姿を見ることが たを孤児のままにしておきません。

19

しばらくすると、

18 V

ます。

また、

なたがたが聞いてい

くる言葉は、

わたしの言葉では 葉を守りませ

24

たし あ

を愛さな

ない者は、

わ たし

の言

ん。

つくります。

ありませ

h

が、

あ

なたがたはわたしの姿を見ます。

わたし

25

は生きているので、 あなたがたも生きるようになります。 の父の中にいて、

20 なたがたはわ いることを、 そ の 日<sup>o</sup> に、 あなたがたは分かります。 たし わたしが の中にい わたし て、 わたしはあなたがたの中 そしてあ に

26

そして、

すな

21 わたしの父に愛されます。 しを愛している者です。そして、 の命令を持って、 それらを守る者こそが、 わたしを愛している者は、

わたし

にわたしを現します。 わたしもその人を愛し、その人と

ご自分を私たちに現されるが 22 イスカリオテでない方のユダが、彼に言った。「主よ、 世には現されない理由は何

てもいけません。

ですか。」

愛しているなら、 23 はその人の所に行き、 わたしの父は、その人を愛されます。そして、 イエスは答えて その人はわたしの言葉を守ります。 /彼に言われた。「もし誰であれわたしを その人と共にわたしたちの住まい わたしたち また、 な

たしは行くと言ったのだから、

あなたがたは喜んだは

はずで

なく、 わたしを遣わされた父の言葉

これらのことをあなたがたにもうすでに話しました。 わたしは、 父がわたしの名によって遣わす慰め主、 まだあなたがたと共にとどまっている間に、

ます。 その方は思い出させてくださいます。 わち聖霊は、 また、 あなたがたにわたしが言ったすべての言葉を、 あなたがたにすべてのことを教えてください

わた

りません。あなたがたの心を乱してはいけない、また怖がっ 0) 27 平安を与えます。 わたしはあなたがたに平安を置 わたしの与え方は、世 い て行きます。 |の与え方ではあ わたし

す。 わたしがあなたがたに言ったことをあなたがたは聞い 28 もしあなたがたはわたしを愛していたなら、 『わたしは去って行き、またあなたがたの所に戻る』 父の所にわ てい ま ح

30 に、 29 す。 前もって、 そして、 なぜなら、 わたしはもう、 それが わたしの父は、 わたしはあなたがたに今言っておきました。 起こる前に、 あなたがたと共に多く話すことはあま わたしより偉大だからです。 あなたがたが信じるため

54 31 に りしません。 何な しか の関係もない こ の 世ょ わたしが父を愛していること、 からです。 の支配者は は来ますが、 その者はわたし

るためです。さあ、立ちなさい。ここを去りましょう。 たしに与えた命令をそのまま実行していることを、 それと父がわ 世』 が知り

の父がその農夫です。 **15** わたしにつながっているが実を結ばない枝を、 1「わたしこそが真のぶどうのつるであり、

2

り去られ 3 すます豊かに実を結ばせるために、父は剪定します。 あ なたがたは、 す。 そし て、 わ たしが話した言葉を通して、 実を結んでいるすべ 、ての枝巻 すでに は ま

清くなってい 4 わたしの中にとどまりなさい。そうしたら、わたしはあ ・ます。

5 なたが たがたもわたしの中にとどまらなければ、 どまらなければ、自ら実を結ぶことができないように、 たの た 中にとどまります。 はぶどうのつるであり、 枝えは、 あ もしぶどうのつるにと なたがたは枝です。 実を結べません。 あな

愛が

10

0)

ヨハネ 15.11

わたしの中にとどまる人、そしてわたしが中にとどまる人

わたしなしでは、 何もできません こそが、

豊かな実を結びます。

とい

うのも、

あなたが

たは

たちはそれらを集め、 は枝として投げ捨てられ、 6 もし人はわたし の中にとどまっ 火の中へ投げ入れ、 枯れてしまいます。 てい なけ それらの枝は燃 ħ そして、 ば、 その人と

たが望むことを願ったら、 L 7 の言葉があなたがたの もしあなたがたがわたしの中にとどまっていて、 中にとどまってい 何であれそうなります。 れば、 あなたが わた

父は取と

わたし

やされてしまい

ま

す。

結ぶことによって、 8 わたしの父はこれ、すなわちあなたがたが豊かな実を 栄光を受けられ います。 そしてあなたが

9 たはわたしの弟子となります。 父がわたしを愛されたように、 わたしもあなたがたを

愛しました。 もしあなたがたはわたしの命令を守るなら、 わたしの愛の中にとどまり続けなさい。 わた しの

るのです。 命令を守ってきているので、父の愛の中にとどまってい の中にとどまります。 同じように、 わたし しはわ た の父も

11 これらのことをあなたがたに言ったの ĺ, わたしの喜

ヨハネ 15.12 12 びが 溢れるためです。 いに愛し合いなさい。 あ わ なたが た L が た あなたがたを愛したように、 0) 中にとどまり、 これこそがわたしの命令です。 あなたがたの喜びが あなたが

? た も 互 た が

満み

ち

上じ の<sup>う</sup> 14 13 が大いなる愛を、持っている人は誰もいません。 人が自分の友人たちのために、 しわたしがあなたがたに命じるどのようなことでも 自分の命を投げ出 当すい

あ 主人が何をするか分からないからです。しかし、 行なえば、 15 なたがたを友人と呼んでい わたし は あなたがたはわたしの友人なのです。 もはやあ なたがたを僕とは呼びません。 、ます。 わたしの父から わた 聞ŧ 僕なな l い

は

でい

· ます。

た

た。 17 は何であれ、 たがたを選びました。 16 すべてのことを、 これ その実が残るために、 あなたがたがわたしを選んだのではなく、 なたが は 父はあなたがたに与えてくださるためです。 たが あなたが 互いに愛し合うために、 わたしはあなたがたに教えたからです。 たが そして、 わ わたしはあなたがたを任命しまし たし あなたがたは行って、 の名によって父に願うも わたしがこれら わたしがあな 実を結ず

> V は 18 、ます。 わたしを憎んでいたということを、 世があなたがたを憎んでいるなら、 あなたが その以前 たは から、 知って 世』

を 世』 たは世に属して は世に属している者を愛したでしょう。 19 から選びました。 もしあなたがたが世に属している者であったなら、 W る者では それゆえに、 ないの で、 世ょ はあなたがたを憎ん わ たしはあ L かし、 な あなたが らたがた 世ょ

言った言葉を覚えておきなさい。 言葉を守ったなら、 たなら、 20 『僕は主人より偉大ではない』とわたしがあなたがたに あなたがたをも迫害します。 あなたがたの言葉をも守ってくれます。 もし彼らがわたしを迫害し もし彼らが わたしの

わたし てしまい しかし、 の 名<sup>な</sup> ・ます。 わたしを遣わされた方を彼らは知らないので、 ゆえにこれらすべてのことをあなたがたにし

21

余地がありません。 かったが、今となっては、 もし わたしが来 て話さなか 彼らは自分 っ たなら たち ば、 0) 彼らに 罪 0) 弁~ 罪る はな 解か 0)

0)

22

23 わ た しを憎んでいる者は、 わたしの父をも憎んでいます。

55

のことをあなたがたに命じています。

あ

の誰もしたことのない業を、

彼らの間でわたし

4

彼らには罪はありませんでした。

L

わたしの父をも見てしまい、

24 26 憎むにいたったのです。 か しなかったならば、 そ もし他が 彼らはわたしをも、

から、 27 律法に書いてある言葉が成就するためです。ターロット゚ しかし、『彼らは訳もなくわたしを憎む の方はわたしについて証します。 つまり、 しかし、 しかし、『彼らは訳もなくわたしを憎んだ』と彼らの して、 あなたがたも証することになります。 父の所からあなたがたにわたしが遣わす慰め あなたがたは智めからわたしと共にいるのだ 父から出て来られる真理の御霊が来る時、

そ

6

れらのことを話したのです。 16 1 「あなたがたがつまずかないように、 わたしはこ

ŧ と思ってしまう、 あ なたがたを殺す者は誰でも、 と言う時が来てい 、ます。 神に奉仕をしてい 、る 者。

2

彼

らは

あなたがたをシナゴーグから破門します。

しか

ヨハネ 16.10

3

のようなことをあなたがたにするのは、

彼らが父を

もわたしをも知らなかったからです。

でわたしに尋ねている者はいません。 きますが、『どこへ行かれるのですか。』 わなかったのは、 あなたがたが思い出すためです。 たのは、その時が来ると、わたしの言ったこれらのことを、 そして今、 しかし、 わたしがこれらのことを、 わたしは、わたしを遣わした方のもとに行 わたしはあなたがたと共にいたからです。 最初にこれらのことを言 あなたがたに言っ とあなたがたの中が

5

ので、 むしろ、 悲しみがあなたがたの心を満たしているのです。 わたしがこれらのことをあなたがたに話した

ぜなら、もしわたしが去って行かなければ、 たがたの所に来ません。しかし、 しが去って行くことは、 7 しかし、わたしはあなたがたに真実を教えます。 あなたがたにとって有益です。 わたしが離れて行けば、 慰め主はあな わた な

裁きについて世に認めさせます。 8 わたしはその方をあなたがたに遣わします。 そして、その方が来る時には、罪について、義について、

罪についてとは、 人たちはわたしを信じていない

から

9

です。 10 そして、 義についてとは、 わたしの父のもとにわたし

あなたがたにそのことを知らせてくださるとわ です。ゆえに、その方はわたしのものを受け入れ、

が行って、 あなたがたはもうわたしの姿を見な

たしは言ったのです。

いからです。 そして、裁きについてとは、この世

支配者なる者。はすでに裁かれているからです。 まきにて してとし こくしょ きません ありますが、 12 わたしはまだあなたがたに話すことは多く 今のあなたがたは耐えることがで

17

< す。 13 きことをあなたがたに知らせてくださるからで あなたがたをすべての真理に導い 聞い しかし彼、 なぜなら、その方はご自分から話すのではな ていることをすべて話し、そして来るべ つまり真理の御霊が来る時 てくださいま には、

15 ぜなら、彼はわたしのものを受け入れ、あなた 14 す。 がたにそのことを知らせてくださるからです その方はわたしに栄光をくださいます。 父が所有されるものすべてはわたしのもの な

> 姿を見ず、そしてまたしばらくすると、 もとに行くからです。」 たはわたしの姿を見ますが、それはわたしが父の 16 もうしばらくすると、あなたがたはわたしの あなたが

が言われるこのことは、何のことでしょう。 はわたしが父のもとに行くからです。』とイエス たがたはわたしの姿を見ます。』そして、『それ わたしの姿を見ず、そしてしばらくすると、 言った。「『もうしばらくすると、 そこで、イエスの弟子たちのある者は互いに あなたがた

てい 言われたことが、私たちには分かりません。」 この言葉、『もうしばらく』とは何ですか。 の姿を見ます。』とわたしが言ったこのことに そしてまたしばらくすると、あなたがたはわた ばらくすると、 それで、イエスは弟子たちが質問したが るのを知って、 そこで、彼らは言った。「イエスが言わ あなたがたはわたしの姿を見ず、 彼らに言われ た。「『もうし 彼れ つ る 0)

19

18

11 1

魔である。

世界の支配者は悪

互いに尋ね

ているのですか。

25

わたしはこれらのことをあなたがたに、

たとえによっ

いて、

20 まことに、 わたしはあなたがたに言ってお

の悲しみは喜びに変わります。 びます。 きます。 そして、 あなたが たは泣い あなたがたは悲しみますが、 たり 嘆なげ たりします が、 あなたがた 世』 は書

うその苦難を記憶してい まれるが、一人の人間が世に生まれてきた喜びのため、 ません。

21

女はお産をする時、

時に別が

\*来ると、

陣痛があり子が生

そして、

あなたがたのことについて、

わたしが父に尋ねる

ŧ

す。 22 ります。 そして、 そして、 しかし、 あなたがたの心は喜び、 こういうわけで、 わたしはもう一度あなたがたの姿を見ま あなたがたは今悲しみがあ あなたがたの喜びを、

23 あなたがたから取 そして、 その ďσ る者はいません。 に はあなたがたは わたし しに何も尋れ ねま

でした。 たにください L せん。 の名によって父に願う所のものは何でも、 以前が まことに、 願いなさい。 あなたがたはわたし ・ます。 まことに、 そして喜 の名によって何も願いません あなたがたに言い びが満ち溢れるために、 父はあなたが 、ます。 わた あ

ヨハネ 16.32

なたがたは受け取るのです。

いてはっきりと、 て話してきましたが、 あなたがたに告げる時 もうたとえによって話さず、父につ が来ます。

26 その日に、 あなたがたはわたしの名によって願い います。

とは、 あなたがたに言っていません。

す。 27 なぜなら、 というのは、父ご自身があなたがたを愛しておられま あなたがたがわたしを愛していて、 わたし

わたしはまた世を去り、父のもとに行きます。 28 が神から来たと信じているからです。 わたしは父から出て来て、世の中に入って来ました。

30 もうたとえで話さずに、はっきりと話しておられ 29 今、あなたがすべてのことをご存じで、 誰もあなたに

イエスの弟子たちは彼に言った。「ああ、今あなたは

ことで、あなたが神から出て来られたことを信じてい ・ます。

尋ねる必要がないことが、私たちは分かっています。

この

イエスは彼れ らに答えられた。「今はあなたがたは信じ

32 見<sup>33</sup> よ、 あ なたがたは一人一人、各々の所に散らされ、

ていますか。

5 てい わたしを置き去りにする時が来る、 、ます。 わたしは一人ではありません。 しかし、父がわたしと共におられるか いや、 も う 来<sup>き</sup>

すが、 ح 33 たのは、 。 世ょ これらのことをわたしがあなたがたに話 すでにわたしは世を打ち破りました。 の中では、 わたしの中にいて平安を持つためです。 あなたがたは苦しみを受けま 勇ゥ l

気を出しなさい。

1

イエスはこれらのことを語り終えて

6

した。 から、 あなたの子に栄光を現してください。 同様に、 目を天に向け言われた。「父よ、時が来ま あなたの子もあなたに栄光を現すように、 あなたが彼にくださったすべての 永遠の命を与えるようにと、

7

与えまし され 肉 2 3 あなたはすべ なる者たちに、 唯一真の たイエス・ ての肉体の者の上に、権威を子に 神であるあ キリストを彼らが知るというこ なたと、 あなたの 遣っ わ

8

と、 これこそが永遠の命です。

命をやり遂げました。 あなたがわたしに与えられた、 4 地上でわたしはあなたに栄光を現しました。 実行せよという使

身と並んでわたしに栄光を与えてください。 しがあなたと並んで① 5 そして今、父よ、世が存在する前から、 持っていた栄光で、 ご 自じ わた

たの御言葉 た。 さった者たちに、 はわたしにくださいました。 その者をちはあなたのものでしたが、 わたしは、 **|葉を守り続けてきました。** 世の中からあなたが与えてくだ あなたの御名を明らかにしまし そして、 彼らはあ あなた

ます。 出て来たことを本当に知りました。 は自らその言葉を受け入れ、 さった言葉を彼らに与えたからです。 あなたからのものであると彼らは、今は知ってい なぜ あなたがわたしにくださったものすべては、 な 5 わ た l は あ な わたしがあなたか たが わ た そして彼 l にく だ

また、

あ

な

た

5 1 父なる神とご子息

父なる神とご子息イエ ある。この箇所は三位 は、 一体の教理を教える。 で 永遠の唯一の神で 永遠から永遠ま

スは同等である。

が わたしを遣

- 9 わ た は わされたことを彼らは信 彼らのために祈っています。 じまし わたし し は 世<sup>\*</sup>
- め に 祈。 なたの者は 10 のために祈っています。 そ して、 って す Ń ない わたしの者はすべてあなたのものであり、 7 わ が、 た L あなたが 彼らはあなたのものだからです。 Ō ŧ Ō っです。 わたしにくださっ わ たし は彼らに た者たち よっ のた あ 世』 14
- たちは世にい 11 そ L ます。また、 わたしはもう 長ながく は 世』 に 'n ません が、 ح 0) 者が

16

わたしがこの

世ょ

から

0)

る者でない

ように、

彼れ

らも

0)

世ょ

つてい

· ます。

て栄光を受けました。

- 聖なる父よ、 つであるように、 あなたの わたし 御み にくださったこの者たちもつと 名によって、 わたしはあなたのもとに行きます。 わたしとあなたが一 つで
- 御3 12 あるように、 わ たし は彼らと共に世にい 彼らを守ってください。 た 時 き わ た L は あ な た の
- 成就される 彼れ13 者も失われてい L らが にくださった者たちを守りました。 名な それで今わ によっ るように、 て彼らを守りまし の喜 ませ たし 滅 を持って、 は び あ の子以外、 な たの た。 彼ら自身が満ちあふれるよ のもとに行っ わ たし 彼らのうちから一 そして、 は、 きます。 あ な 御み言と たが そし 葉が わ 0 た

20

ヨハネ 17.21

わた

L

び

- わたしが うに、 わ たし わたしはこれらのことを世で話嫁 世』 . の ば 者も 彼らにあなたの でない . と 同 様に、 御言葉 彼らも を与えました。 して 世の者でない 、ます。 そして、
- 彼n **15** らをあ 願が は彼らを憎みました。 あなたが彼らを世から取り去ると祈らずに、 邪。 悪なる ŧ 0) か ら守ってくださるようと、 わ あ いなたが た L は
- なたの 17 0) 者では あなたの 御み 言語 ありませ 葉ば は真 真理によっ h 理 です。 て、 彼らを聖別してください。 あ
- も彼らを世 18 あ いなたが の中に わたし 遣が を世の中 下に追か わされたように、 わたし

つわし

ました。

- しは彼らのため 19 そし て、 彼らも わたし自身を聖別 真理に よって聖別 します。 され る ため に わ た
- を通してわたしを信じる者たちのため 父も わ たし ح は 5 れ の者 は たち あ なたがわたしの ó ためだけでは にも願 中な なく、 に におら つ 彼れら ま Ō わ たし 言言 葉ば
- が 21 あな 5たの中か に 1 る と同様 に、 彼ら全員が一 つに なるため

そして、

あなたがわたしを愛した愛は彼らの中にあり、

たが

わたしを遣わされたことを知りました。

わたしは

あなたを知りました。

そしてこの者たちは、

あな

は 5

です。 るために、 そし 彼らもわたしたちの中にいて一つになるためで てあ なたがわたしを派遣されたことを世が信じ

22 に す。 しは彼らに与えました。 なるために そして、 わたしたちが一つであるように、 あなたがわたしにくださった栄光を、 彼らも一つ わた

うに、 23 たしは彼らの中に、 がわたしを遣わされたことと、 彼らは完全な一つのも あなたは彼らをも愛したことを世が知るために、 同さ 2時にあなたはわたしの中にもおられ のになるために、そしてあなた あなたがわたしを愛したよ わ

ます。

に 25 あなたは世の創造の前から、わたしを愛したからです。 にくださっ 24 彼らも 正なき 父も の父よ、 わたしと共にいることを望んでいます。 たわたし わたしにくださった背のちが、 世』 は の栄光を見るために、 あなたを知りませんでした。 わたしがい あなたがわたし なぜなら、 l か · る が あ

4

に出て行き、ケデロン小川を渡り、 8 1 イエスはこれらのことを言われ、弟子たちと共 そこにあった園に、 彼れ

します。

たの御名を明らかにしました、

そしてこれからも明らかに

わたしは彼らに

にあな

またわたしも彼らの中にいるために、

2 と弟子たちは入られ そしてそこは、 た イエスがご自分の弟子たちとよく集っている。

り ら構成された分遣隊 その時、 それ に武器を持ってそこに来た。 ユダは、 と下た 大祭司たちとパリサイ派の人たちか 役人たちを連れて、 たい いまつや灯

3

た所であった。

まった所であったから、

イエスを裏切ったユダも知ってい

のです ながら、 それで、イエスは、 進すみ Щe て、 彼らに言われた。「だれを捜 すべてご自分に起こることを知り している

切ったユダも、彼らと共に立っていた。 彼ら 彼らはイ っに言わ エスに れた。 .答えた。「ナザ 「わたしです。」 レ 人のイ そし て、 エス。」 イエ スを裏 イ ・エス

ヨハネ 18.20

イエ

スを逮捕

して、

彼を縛つ

た

6 そ われた時、 Ō 時き すな 彼らは後ろに下がって、 らわち、 1 エ ス が . 彼が ら に、「わ 地に 面点 に倒な たし

れた。

捜が

L

14 0) 13

うです。

まず、イ

・エスをアンナスの所へ連れて行った。

彼れ

以はそ

:: 合っ で た

てい エス。」 7 る れで、 のです か。 イエスは そして、 三再び彼らに尋ねられ 彼らは言った。「ナザレ人のイ た。 「だれ を

8

イエ

一スは

答於

えられた。

「『わたしです。』

とあなたがたに

た。

その

1

15

こ の 言ぃ い 、まし 、人たちが立ち去ることを許しなさい。 た。 は、「あなたがわたしにくださった人たちを、 それ ゆえに、 もし わたしを捜が しているのなら、 彼れら

が成就されるためであっ のうちの一人も失わなかった。」とイエスが言 9 これ ゎ れた御み 言を

葉ば

17

大い **10** 祭い 司 し そ 前れ その時、剣を持 の僕を打り ち、 彼れ っていたシモン・ペテロが、 0 右き 『耳を切り落とした。その僕の名 剣を抜き、

11 それで、 ルコスであっ イエスはペテロ に言われた。「あなたの剣をさ ッ

マ

プを 飲® B に 収款 そこで、 むのは当然 8 な ż 分遣隊と千人隊長とユダヤ人の下役人たちは、ぶんけんたい。せんにんだいちょう 一然ではありませんか。 わ たし は、 父が わ た L に くださっ た力

> ある、 ついて行ってい 年の大祭司カヤパの義理の父であったからである そして、一人の男が そして、 とユダヤ人たちに シモン・ペテロ が 勧す 弟で 国こ 国家のため 8 たの と他の弟子一人は、 ゚は大祭司の知人であって、 は、 に死ぬことは好 ح のカヤパ であっ イエスに 都っ

16 エスと共に大祭司 しかし、 ペテロ の中庭に入った。 一は外を で門の所に 立た つ てい た。 L たがかっ

に話し、 て、 大祭司の. そこで、 ペテロを連れて入った。 門がばん 知人であるその であ る若い が 弟で 女どれ は 出で N で行い は ぺ って、 テ D に言っ 門番の女

「あなたもあの人の弟子の一人ではあ 言った。「私は違う。 ŋ É せ  $\bar{h}$ か。 彼れは

ぺ おこし、そこに立っていた。 18 テロも彼らと共に立って、 そして、彼らは暖をとっていた。 暖をとっていた。 僕たちや下役人たちは炭火を

そして、寒かっ

たの

で、

教理につい そ の時とき て 大祭がると イエ は 一スに尋 イエスの 問 弟子について、 た。 そして彼れ

19

エスは大祭司 に答えら れ た。 わ た L は み h な の 前ぇ

違う。」

神んでん しは人に隠れ で世に話しました。 の敷き が地で、 れて話したことはありません。 わたしはいつも教えました。 ユダヤ人がいつも集まるシナゴー そして、 ・グや わた

26

大祭司の僕の一人で、ペテロが耳を切り落とした者のだらだし、しょくかとり

21 わたしの聞き手である彼らに尋問しなさい。見よ、 なぜわたしに尋問 しますか。 わたしが何を言ったかを、 わたし

27

そこでまた、ペテロは否定した。

そのとたん、

雄鶏が

景で

立っていた

一人の下役人が、
イエスを
平手で打ち、 22 して、 İ スはこれらのことを言われると、 言った。 そばに

が彼らに何を言っ

たの

か、

彼らは知っています。

28

23 「お前はこんなふうに、 イエスは彼に答えられた。「もし、わたしの言い 大祭司に答えるのか。 >方が悪

しかし、もし良かったなら、 かったとしたら、 その悪かっ たことについて証 あなたはなぜわたしをたたく 明 しなさい

30

カヤパの所に送った。 24 のですか。 ところが、 ンナ Ź は イ İ スを縛ったままで、 大祭がし

て、

一いっぽう に 立た つ て、 暖だん

一人ではないか。」ペテロはそれを否定して言った。「私は 25 彼らはペテロに言った。 シモ テ П 「あなたもあの人の弟子の をとっ てい た。 そ

> 親戚が言った。「私があの人といっしょ にいるあなたを、

で見なかったとでも言うのですか。

鳴<sup>な</sup> いた。 て行った。早朝であった。 それから、 彼らはイエ そして、汚れずに スをカヤパ の所から官邸に連れ 越祭の

過

ができるように、 彼ら自身は官邸に入らなかっかれていたがの

の男に対してどのような訴えをするというのか。」 29 それで、ピラトは彼らの所に出て行って、言った。「こ

31 なかったら、 あなたに引き渡さなかったでしょう。

彼らはピラトに答えて言った。「もしこの男

が

悪人で

人たちはピラト お前たち自じ ついで、 ピラトは彼らに言った。「この男を連れて行っ に言った。 「身の律法によって裁け。」 誰をも死刑にすることは、 それで、 ユダヤ

私

して言われた言 32 これ は、 ご自分がどの死に方で死ぬかと、 葉が成就するためであった。 イ エスが示 たちには非合法なのです。

そこで、 ラ ĥ は また官邸に入り、 イ エ ス へを呼び、

34 言った。「あなたがユダヤ人の王なのか。」 イエ スは彼に答えられた。 わたしに関して他人があな 「あなたはこのことを自ら

39

しかし、

なたの同国人と大祭司たちがあなたを私に引き渡したのだ。 35 あなたは何をしたのか。」 たに言ったのですか。」 言っているのですか、 ピラトは答えた。「私はユダヤ人だとでもいうのか。 または、 あ

36

イエスは答えられた。「わたし

の王国 は、

この世からの

はなく、

バラバを。」ところで、バラバは強盗であった。

37 しの王国は現在、 ヤ人に引き渡されないように戦ったのです。 のであったならば、わたしの下役人たちは、 ものではありません。 したがって、ピラトはイエスに言った。「では、あなた ここからのものではありません。」 もしわたしの王国がこの世 わたしがユダ しかし、 からのも わた

ピラトはこう言って、 すべて真理に属する者は、 い であると言います。 は王なのか。」 て証するために生まれ、 ピラト はイエスに言った。「真理とは何か。」そして、 イエスは答えられた。「あなたはわたしが王 わたしはこのため、すなわち真理につ ユダヤ人たちの所へ再び出て、彼ら わたしの声を聞きます。」 この目的のために世に来ました。

**ヨハネ 19.6** 

に言った。「私は、この男に何の犯罪も認めない。 お前たちには過越祭に、一人をお前たちに

40 お前たちに放免することを私に要求するのか。」 放免してもらう習慣がある。 そうすると、彼らは皆、再び叫んで言った。「あいつで したがって、ユダヤ人の王を

イエスを鞭で打たせた。 19 1 そこで、ピラトはその時イエスを捕らえさせ、

2 と言って、イエスを平手で打った。 3 にかぶらせた。そして、彼らはイエスに紫の上着を着せた。 そして、兵士たちはいばらで冠を編み、イエスの頭上 そうして、兵士たちは、「おめでとう、ユダヤ人の王よ。」

わかるように、 私はこの人に何の不法行為も認め得 4 そこで、ピラトはまた出て行き、彼らに言った。「見よ、 お前たちの前に連れて来た。 ない 0) お前 たちに

この男だ。」 たまま出て来られた。そしてピラトは彼らに言った。「見よ、 それで、イエスはいばらの冠をかぶり、 紫の上着を着

のですか。」

は 6 イエスを見ると、叫んで言った。「十字架につ そこで、

その

時き

大祭記し

たちや下役人たち

11

イエスは答えられた。

けろ、十 「お前たちがイエスを連れて行き、十字架につけ ょ。 なぜなら、 十字架につけろ。」ピラトは彼らに言った。

V からだ。 私はこの人に不法行為を認め得

律りっぽう 息 彼れ は があ 死し ぬべき者です。 ŋ )ます。 そして、私たち そ れ は、 自<sup>みずか</sup>ら Ō 律? 法によれば を神のご子

ば

男を放免すれば、

あなたはカイザル様

の 味»

方では

7

ユダヤ人たちは彼に答えた。「私たちには

ますます恐れ そ れで、 た。 ピラト は いその言葉 葉ば を 聞き 1 たとた h

8

に

たからです。」

かし、 言った。「あなたは イエスは彼に返事をされなかっ どとこ から 来き た 0) です た か。  $\sqsubseteq$ 

9

彼れ

は

ま

た

官が

既で

に

人はい

り、

イ

工

ス

に

L

さな 10 あ そうすると、 ñ 0) ば、 か。 私は、 放免する権威 ピラト あなたを十字 は彼に言っ もあるのを知らな 架に た。 つ ゖ 私 る に話り

権が

だ! ダヤ

人たちに言った。「見なさい。

お

前款

たち

0)

王ぉ

て 行ぃ

15

そ、 が 何なん つ 0) 権が成い もっと重い て わた も持つことは l 罪があ をあなたに引き ります。 あ りませ 渡た んでし ĺ した 者。 た。

の方質

た

探が**12** たが、この時 この時 から、 ユダヤ人たちは叫 ピラトはイエスを放免する んで言った。 道数

ル様に反対を唱える者です。 ありません。 すべて自分を王にする 者。 は 力 イ ザ

六時間目ごろ<sup>①</sup> ガバタという) 13 14 を連れ出し、「敷石」 そして、当日 それで、 ピラトはその言 場ばいま であっ 口は過越祭っ で裁判 た。 われ の準に 0) そこで、 座ざ 葉ば る 備び に を聞くと、 うい 0) (ヘブラ Éυ ピラト であ た。 Ź り イ は 工 第に ス ユ で

け かし、 彼を十字架につ 彼か 5 は 叫詩 んだ。 けろ。 」 連っ ピラ れ 7  $\vdash$ 行い -は 彼れ け、 5 連っ に れ

れば、 「もしそ わたし れが上れ に対 か 5 L あ 14 1

なたに与えられたのでなけ

った。「

ぉ

ラテン語で書

!かれてあったので、

大勢のユダヤ

25

口

人はこの罪状書を読んだ。

カイ 言うの イエスを彼ら① 16 ・ザル様以外 そこで、 か。 大祭司たちは答えた。 前数 十字架につけるために、 たちの王を私に十字架につけよと のます に引き渡すと、 は ません。 彼らはイエスを 私たちには、 ピ

こラト

. は

ください。

受け取り 17 そして、 り、 連 れて行った。 イエスはご自分 のじゅう -字架を背

の 地<sup>5</sup> 18 その場所で、 と言われている所へ向 彼らはイエスを十字 こかわれた。 架が

て、

、ブライ語でゴ

ールゴタ、

すなわち

「どくろ

負ぉ

つ

たが を真ん中にした。 1 エ スと共に 他の二人を両 側に、 イ こつけ 工 ス

かけ ユダヤ人の王」と書かれてあった た。 そし そして、 て、 ピラ 1 そこに は 罪ば 状書 は、 で 書<sup>か</sup> ナ ŕ き、世界 レ 0) イ 字ΰ エ 架カ ス に

くに 20 あ イ 工 り、 ス が世界に そ L て、 架に つけられた ブライ語、 場ば ギ 所は 1] は 町も ヤ のがか 語

> 言った。 21 はユダヤ人の王であると彼は言っ それで、 「『ユダヤ人の王』と書かない ユダヤ人の大祭司 たちはピ た。 で、 と 書<sup>ゕ</sup> こラト ・『自じぶん 7 に

書いたのだ。 ピラトは ピラトは答えた。 「私が書か いたことは、 私が

23 そこで、 兵士たちはイ エスを十字架 につけ

ると、 く 内側の衣もあったが、内側の衣には、 兵士たちはそれぞれを一つず 上からすべてが一つに織 イエスの 衣服を取り り、 〜つ分け つ 四ょ た物 一つの であ た。 部分に分け、 縫い目が イエ つ た が ス な

という聖書 間に分け、わたしの上着のためにくじ 24 よう。」これは、 れを裂かないで、 そこで、 が 成就するため 彼らは互いに言っ が が ら 誰<sup>だ</sup>れ 物にするか、 は わたしの衣服を自 であ つ た。 た。 くじで決き を 引<sup>で</sup> 私たちは ゆ えに、 い た。」 兵心 0) め

士たちはこれらのことを行なった ۱, さて、 の妻マリヤと、 イエスの 母間 マグダラの بح 彼れ 0) 母は マ IJ 0 0 ヤ 姉し あ る は 妹は であ イ ・エス

参える。 口 1 マ 帝に 三節を 国の兵

され のじゅう 26 た 弟で 字架のそばに立ってい ħ 子がそばに立ってい で、 イ ・エスはご自分の母とご自分が愛います。 るの を見て、

分がん 0) の息子を。 の母に言い われた。 「婦人よ、 見なさい、 あ ご 自じ なた

れた。 の 弟で われたとわかって、 28 オ子はマリ 0) あなたの母を。」そして、その時 わたしは渇 後ち ŕ イ を自じ ・エスはすべてのことはもう行 く。 |分の家に受け入れた。 聖書が成就するため いに言い

な

わ

さい、

27

そ

れ

か

15,

彼はその弟子に言われ

た。

見み

を折った。

から、

そ な

30 29 の枝につけて、 たので、彼らは海綿がいめん そこで、イエスは酢を受けられて、言われた。 そこで、 酢① で満たされた器が置 イエ スの口もとへ差し出した。 かをその酢 で満たし、 い てあ ヒソプ つ

字に31 架か の 上<sup>5</sup> さて、 上に遺い 体に 備で が残らない 0) Hυ で あっ た ように か 5 (その安息日 安息日に十 「全うした。」そして、頭を下げられ、

霊を渡さ

36

なぜなら、「彼れ

のほね

は

本品

・ も 折ぉ

5

れ

る

こことが

足を彼らに折ってもらい、そして彼らを取り下ろき。 してくれるようにとピラトに願 が大いなる日 「であっ たから)、 うた。 ユダヤ人たちは、

スと共に十字架につけられたもう一人の男の足がは、これのようになっています。 32 それで、兵士たちが来て、最初の男と、 イ 工

33 かった。 はもう死亡しているのを見て、 しかし、 彼らがイエスの所に来た時、 彼の足は折らな イ İ ス

腹を刺したとたん、質しかし、兵士た つ彼の証言は真実である。 35 いうことを知ってい しかし、兵士たちの一人が槍でイエスの そして、それを見た者は、 血と水が出で る。 その そ 証を 理り Ō 由り 者は真実を言う 「て 来<sup>き</sup> 言をしてきて、 は た あ なた が わ た

ない。」という聖書 のことは行なわれたからであ そして、 また聖書 が 成は の 就され 別の箇か るように、 所が言う。 ح 彼れ 5

37

29 1 酸,

の兵士の飲み物であっの果汁で、当時ローマ ぱいぶどう

た

が信じるためである

近かっ

たからである。

そか は 38 自分たちが にイ の 工 後ち ス 刺した人を見る。 0 ユダヤ人たちへの恐れ の弟子であ ったアリ 7 のゆ タ P ラえに 出場 身んの

7>

ぐらい<sup>①</sup> 39 コデモも、 ヨセフは来 そして、 持って来た。 没薬とアロ て、 かつて夜中にイエスの所に来たこ イ エスの遺体を引き取っ 工 0) 混ま ぜ物を百リットラ た。

ラト ヨセ

に願った。

そしてピラトは許した。

それ

で、 Ľ

こフは、

イエスの

遺体を引き取ることを、

それ 葬りの習慣に従ったのでほうむしゅうかんしたが 40 を香料 それから、彼らはイエスの遺体な と共に 亜ぁ 麻ま 布の ある。 で巻ま ぃ た。 体を受け取り ユダヤ人の り、

彼れ42 が ことのない、新しい岩穴の墓があっ 5 あ さて、 は っ したがって、 た。 1 エスをそこに置い そして、 イエスが十字架につけ ユ ダヤ人の準に 東る に は、 た。 まだ誰だ 備で そ 0) 5 の岩穴の墓は た。 Η̈́υ ŧ ħ 0) 置: た ため がある か れ に た 園で

> 5**20** 墓から取り外されているのを見 マグダラの 1 週の最い マ 初の日で ij P は岩穴の墓に行い の朝早く、 た。 まだ暗ら 石岩 いう が

した。彼らが主をどこに置い 言った。「彼らは主を墓 2 イエスが愛された別の弟子の所に行って、彼ら わからないのです。 そこで、 マリヤは走って、 から 取と た シモン・ペ り出してしま . の か、 私たち テ П بح

行いき、 の弟子が、ペテロより速く走って、先に墓に着 3 5 4 それで、ペテロとそのもう一人の弟子 そして、かがんで見ると、 そこで、二人は共に走り出 墓に向っていた。 l 亜ヵ 麻ぉ たが、 布が置 もう一で は い Щ-е 人り

7

一の中に入り、 麻布と共に置かれてい そし そこで、 て、 シモン・ペテロが 1 置いてあっ 工 ス 0) 頭 たのではなく、別の所に 部派 た 亜ぁ に 置 麻‡ 彼について来て、 V 布の 7 を 見み あっ た布は、

墓はか

亜ぁ 7 6

あ

5

た。

しかし、

彼は中に入らなか

つた

7

39 1

三十キログラムぐ

らい。

. 9 巻<sup>‡</sup> か

れたまま、

いてあ

った。

0)

- そして、 8 そこでその 彼は見る D 時と き て、 信点 先に墓に着っ  $\overline{\mathbb{C}}$ た。 いた別の弟子も墓に入った。
- 9 らである。 なければならないと言う聖句をまだ理解していなかったか なぜなら、 彼らは、 イエスが死人たちの中から復活 L

16

イエスは女に言われた。「マリヤよ。」彼女は振り向き、

- 彼女は泣きながら、 かのじょ な 10 それで、 弟子たちはまた自分たちの所に去って行った。 リヤ 身をかがめて墓の中を見た。 は墓の外に立って泣い てい た。 そこで、
- 白い服装をした二人のよう そして、イエスの イエスの遺体を横たえていた所に、 御使いが座ってい るのを見た。一人 彼がのじょ
- は頭の 13 の所に、 そ して、 彼らはマリヤに言った。「ご婦 もう一人は足の所にいた。 人よ、 なぜ泣な い
- 7 いる のですか。」 マリヤは彼らに言った。 彼らは主をどこに置いたのかはわかれ 「あ 0) の人たちは いから
- が 立た 私の主を持ち去り、 15 14 、リヤ ているのを見たが、 エスはマ はこれを言い終わり、 に言われた。 イエスであると気づかなかっ 「婦人よ、 後ろを振り返って、イエス なぜ泣いている た。

69

イ

リヤ

- と思って、彼に言った。「だんな様、 ください。そうしたら、 をここから運び去ったなら、 か だれを捜が しているのか。」彼女は、 私が どこに :あの方を取りに行きます。 置おい ŧ L たかを私に教えて あなたは イ エ ースが 2庭師 あ の 方\* か
- である。 イエスに言った。「ラボニ」、 すなわち「先生」という意味
- とあなたがたの父に、またわたし わたしの兄弟たちの所に行って、『わたしは、わ 昇っていないから、 17 イエスはマリヤに言われた。「わたしはまだ わたしに触れてはいけません。 の神とあなたが たしの父 たの 父芸 しかし、 0 所に 神がの
- 言った。 L 18 て主はこれらのことを自分に話され マグダラのマリヤは行って、 自分が主を見たこと、 たと、 弟子たちに そ

所に昇ります。』と彼らに言いなさい

彼らに言われた。 ておいたが、  $\wedge$ 19 の恐れのため、 さて、 その イエスは入って来られ、 ďσ 「あなたがたに、 は週の 弟子たちは集まっ 最初の日 平安がありますように。」 の夜であ てい 彼らの中央に立ち、 た所のドア つ た。 ユ 一ダヤ人 、が閉じ

に

な 1

かっ

る

マ

スは、

イ

エ

スが来られ

た 時e

に

彼から

と

共も

29

24

しかし、十二人の一人で、デド

モ

と 呼ょ ば

28

の

ご 自じ 20 1分の手と脇をお見せになっ そ Ū て、 1 エ ス は こう言 わ た。 ħ ると、 それで、 彼らに

を遣 を 見ぉ なたがたに 21 て分で わ それで、 L 子たちは たように に平安があ イエスはまた彼らに言 は喜んだ。 りますように。 わ たしもあ なた 父がわたし われた。 いがたを 遣か 「あ わ

26

は

受け入れなさ たちに息を吹きか 22 します。 そし て、 1 工 赦 け、 ス は 彼れ このことを言い らに言 誰だれ われ 罪る た。 わ れ、 聖せい 霊れ 弟で

子に を

27 うに。」

0) ま の人たちの まま残ってしまいます。 まにしておくと、 罪。 非は赦された 誰だれ でもそ います。 Ō あ 人たちの な た が たがその 罪る はそ

23

あ

な

た

が

たが

す

と

0)

に

L

ても、

そ

ち 25 つは主を見っ そ ħ た 他か 0) だ。」 0) 弟で 子に するとトマスは彼らに言 たち つは彼れ に言っ た。 私た

30

さて、

イ

エスは

この

ほ

か

に

ŧ

ご自分の

弟で

子に

差し入れなけ た指を釘の跡に入れなければ、 た。「主の御手の釘 れば、 の動き 私は決して信 を、 ŧ Ū また手を主の脇 見∌  $\ddot{\mathbb{C}}$ な な け 'n ば、 ま

ち、 た屋内にいた。そして、トマスも共に 閉と 言われた。「あなたがたに平安が じてあったが、 そして、 八日が後① イ エスは イ エスの弟子たち 来られ、 あ 1 中央ちゅうおう ń た。 ŧ に ド は 立た ア ま

信に 入れなさい。そして、信仰のない人にならない たの指をここまでおき、わたしの い そして、 それからイエスはトマスに言 ある人になりなさい。 あなたの手を伸ば Ų )両手を見な わ わた ħ た。 Ō 脇 な あ な

「私の主、 る人たちは、 はわた それ イエ を 見<sub>3</sub> スは 私の神。一 祝福されてい 彼に言い たので、 マ スは答えて、 わ 信じたが、 ħ るのです。 た。 ト イ 見み 7 エ スよ ない コスに言っ でも信 あ な た

> 24 1 双子という意味。

26 週間を指す。 1

当き

の表現で、

それらはこの本に書かれていない。 たちの前で多くのしるしを確かに行なわれた。

31 イエスがキリストであり、神のご子息であるこ 21 つようになるためである。 とをあなたがたが信じるように、また信じた上 イエスの しかし、これらのことが書かれてあるの 御名によってあなたがたが命を持

1 これらのことの後、イエスはテベリ

えた。「ありません。」

2 スと、ガリラヤのカナ出身のナタナエルと、ゼ あった。 して、ご自身を現されたのはこのような方法で ヤの海で弟子たちに再びご自分を示された。そ シモン・ペテロと、デドモと呼ばれるトマ

共にいた。 たと一緒に行く。」彼らは出て行って、すぐ船 行く。」彼らはペテロに言った。「私たちもあな ベダイの息子たちと、イエスの他の弟子二人がいずんのはずでしょうたり シモン・ペテロは彼らに言った。「私は漁に

8

は二百ペーキュス①ぐらいで、陸から遠くなか

乗り込んだ。そして、その夜は、捕ったものは何に もなかった。

弟子たちは分からなかった。 立っておられた。しかし、それがイエスであると、 4 さて、すでに夜が明けてから、 イエスは岸に

は

食べられそうな魚は何かありますか。」彼らは答 そこで、イエスは彼らに言われた。「子らよ、

5

6 い魚で、もう網を引き上げることができなかった。 つけます。」それで、網を投げると、 の右側に投げなさい。そこであなたがたは魚を見 それで、イエスは彼らに言われた。「網を船がる おびただし

引きながら小舟で来た。なぜなら、およそ距 付け、湖に飛び込んだ。 主であると聞いて、裸であったので、上着を身にしゅ に言った。「主です。」それで、シモン・ペテロは 7 ゆえに、イエスが愛されたあの弟子がペテロ しかし、他の弟子たちは、魚の入った網索 を

> 8 1 ペーキュスは、 百メート

- 72 たからである
- 10 イエス にのせた魚が そこで彼らは陸に上がったら、そこに炭火があり、 は は彼らに言われた。「今捕った魚を少し持って来 ?あり、 そしてパンがあるのが見えた。
- り上げた。網は大きな魚でいっぱいで、百五十三匹いた。 11 シモン・ペテロは上がって来て、 網を陸の上に引 ;っ 張ば
- 12 このように多い イエスは 彼らに言われた。「来て、朝食を食べなさい。」 かったが、 網はさけなかった。

17

三度と

イエスはペテロ

に言われた。

「ヨナの

息む

子シモ

たしの羊たちを飼いなさい。」

- 主であると知っていたので、弟子たちは誰も、「あなたは誰だ。 と 尋り ねることはあえてしなかったの である。
- 13 ですか。」 それ から、 イエスは来て、パンを取り、 彼らに与え、
- 14 また同様に魚もお与 イ エ 一スが が死人の中で えになった。 -から復活された後、ご自分の弟子た

に食事をさせなさい

- 15 ちに自らを示されたのは、 さて、 彼らが朝 食を食べ終わ これがすでに三度目である。 . つ た時、 イ
- 主 よ、 りわたしを愛していますか。」彼はイエスに言った。「はい、 ペテロに言われた。 私 があ なたのことが大好きであることをあなたはご 「ヨナの息子シモンよ、 これらのものよ エスはシモン・

食事をさせなさい。

存知です。」

イ

İ

スは彼に言われた。「わたしの子羊たちに

そ

- ことを、あなたはご存知です。」 言った。「はい、主よ、私があなたのことが大好きである。 息子シモンよ、 16 二度目に、 わたしを愛しています 1 エスはまたペテロ イ エスは彼に言われた。 に か。」 . 言い わ ħ 彼ネ た。 イ ¬ Э 工 「わ 一スに ナ 0
- ンよ、 とをご存知です。」イエスは彼に言われた。「わたしの羊たち たはすべてご存知です。 しのことが大好きですか。」と三度目に言われたので、ペテ は悲しんだ。そして、ペテロは主に言った。「主よ、 わたしのことが大好きですか。」イエスは彼に、「 私があなたのことが大好きであるこ あな わた

口

と若かっ あなたの望んでいない所へ連れて行きます。 差し出すように て行きました。 18 まことに、まことに、あなたに言います。 た時 は、 なり、 かし、 あなたは自分で服を着て、 そし あなたは歳を取ると、 て、 他人があなたに服を着せ、 望む所へ歩い あなたがもっ 自分の手を

20

すると、ペテロは振り向いて、イエスが愛された一人

よって、神に栄光を捧げるかを示すためであった。そして、 19 に従いなさい。」 イエスはこれを話されてから、ペテロに言われた。「わたし イエスはこれを言われたのは、 ペテロがどういう死に

23

の御胸に寄りかかって座って、「主よ、誰があなたを裏切るの御胸に寄りかかって座って、「主ま、だれ の弟子がついて来るのを見た。 それはまた、夕食でイエス

21 者ですか。」とイエスに尋ねた者であった。 その者を見て、ペテロはイエスに言った。「主よ、

あの

25

者は何を?」 どうしたというのか。あなたはわたしに従いなさい。」 わたしが来るまで残ると決めるとしても、それがあなたに 22 イエスはペテロに言われた。「もしわたしが、 あの者が

> 者がわたしが来るまで残ると決めるとしても、それがあな 死なない。」と言われたのではなく、「もしわたしは たちの間に広がった。しかし、イエスは彼に、「あの人は それで、あの弟子は死なないと言うこの言葉は、兄弟

あの

してこれらのことを書いたのである。そして、彼の証は たにどうしたというのか。」と言われたのである。 この弟子こそが、これらのことについて証をして、

24

ある。 真実であることを、私たちは知っている。 さえ、その書かれた本を収める余地はない、 しかし、イエスが行なわれたことは、 それらの一つ一つ、もし書かれたとすれば、 他にもたくさん と私は思う。 世界で

アーメン。

## . 1 ローマ

人へ

<u>o</u>

手.

紙

使にした。 神か 1 福音のために聖別された者のないに ıς ウ 口 イ エス・キリス ŀ 0) 僕なん 召» さ れ

2 福 音》 は、 聖書 に ょ いって神 (i) 預言者たちを通 して約束さ

0)

れたものであ

Ď

てダビデの種から生まれた方です。 3 神 のご子息に つい てです。 こ の ご子息とは、 肉によっ

神のご子息と宣言されました。 4 力によって聖なるものの御霊 この方が、私たちの主 で、 死からの復活により、 ィ ・エス・

キリストです。

これ 信ん 5 仰に至るためです。 は 私たちはこの の方の御り 方 た に 名な 0) ょ た ŋ め、 恵や す 心みと使徒と Ń ての 国の中に、 職は を受け まし 従順に

された人たちです。 6 彼れ 5 Ó 間 に い た あ なたが たも、 イ エス・ キリスト ー の 召»

7 口 マ に る 神が に愛され、 召されたすべ ての 聖世 徒と に。

5

ń

るように、

もあなたがた

0

ľ

に 私たち 恵みと平安がありますように の父なる神 と主 ネ エス・ 丰 ij ストより、 あなたがた

74

れてい ることを、 皆なん の ю えに、 まず イエ ス 丰 リスト

の神に感謝 します。

た

8

まず

第点

一覧に、

私は

あなたが

たの信仰が、

全t 世t

界に

語から

9

なぜな

5

い

に、

私がどのようにして、

を通して私 つも祈りの時

10 息の福音に仕えて 絶えずあなたがたを覚えているかは、 神の御意志によって、 いる神が、 どうか今度はあなたがたの所に、 私の証人でおられ 私は自らの霊でご子 ま

あなたがたを揺るがない人とするために、 11 成功裏に行けるよう、いつも私の祈りでお 私が あなたがたに会うことを切っ にいいない。 ってい 願が 何らか V i る理由 てい の霊的な ・ます。 は

賜物を与えるためです。 あなたがたと私との同じ信仰を通

互いに励まされるためでもあります。 たま しかしそれは、あなたがたと私り 13 兄弟たちよ、

実があると同様 らずにいてほしくありませんが、 しかし、 何ん に、 あなたが 私はあ たの なたがたをこれ 中なか 私はほ に 所に行こうと計画 ŧ か 少 0) ĺ 異邦人の中に でも につい 実が得れ って 知し

14 今まで妨げられてきました。

私は、 ギリ シ ヤ人にも未開人にも、 賢い人に にも愚かな

人にも負

債

0)

あ

る

者です。

21

な

ぜ

な

5

彼れ

5

は

を

知

っ

7

15

た 時 髪

その

方に神が

とし

彼れ

る

神か

り

ま

熱意を持って を持って ませ 16 h<sub>o</sub> と い う 福 7 えに 音》 b 福音を宣べ伝えようとしてい は け 私としては ユダヤ人を初め で、 私 は キリスト 口 1 ギリシャ マにいるあなたがたに 0) 福音 す人にも、 を恥とは思っ る 0) です。 すべ

啓示され と 書ゕ 18 い 0) てあるとお てい わ け は、 る からです。 不多 り 義ぎの ć す 中なか に真実があるとする人間にんばん 「義人は、 信ん 仰によっ て生きる。 の

17

なぜなら、

神

0)

義き

ii

そ

れによっ

て、

信仰から信仰

بح

じる人にとって、

救い

に至る神の力

だか

5

っです

て信が

7

1

まし

た

ての 20 19 7 不ふ いるからです。 なぜなら、 敬い 虔 と不義 神みに に 目め 神が 関が 対な して、 がそれを彼らに して知り得ることは、 . 見*み* 神み の怒りが天から現 神か 事 表わさ 柄 彼らの中なか ħ た れてい ゆえで ーに表 ま す。 すべ 方た す わ

永遠にほめたたえられます。

アー

・メン。

は

に

え

な

い

ぅ

つ

まり

その

0)

5 の力と、 たも へ づか 逃が れ る余は に る よう 神 ょ 地均 とし つ が 7 ĺ あ なっつ 理り 7 の性が 解 だされ 7 せ 質り い は、 ま 7 ず。 い 世<sup>せ</sup> 界かい ま ず。 そ Ö れ その 創る 5 造った は た か 8 そ 5 んはっ 0) きり 彼れ 0) 造 5 て、 27

Ź の愚かな心と は、

彼らの 暗くなったからです。

ŧ

て続いてき

を捧

げず、

感が

謝。

ŧ

せず、

むしろ考え方は

空

虚

とな

22 自然を w と自称し ながら、 愚g か な者となっ てし

四: 23 つ足の また、 その 動物で ため、 不ふ 不朽のの P 神は彼らを彼ら自身の心の欲望に引き渡さな。かれ、かれ、いしん、これの まくぼう ひょうた 這う動物 神の栄光 の形がたち を、 朽ちてしまう人 の像に変えてし ま 間が B 鳥り

れました。 24 これ は、 彼らが 互がい に自じ |分の体をはずかし

造? **25** ら れ 彼 ためです 彼らは、 た ŧ 0) を 神な 拝お 0 真ん h だ 理り 埋をうそに入れ り 仕。 えた りし 八 れ 替<sup>か</sup> ま え、 L 創 造る 創 者や 造 よりも 主 は、

を自然に反するも た。 26 その つまり、 ため、 彼れ ら 神が のに変えてしまいま は彼ら の女でさえ、 を 破廉恥 生ぅ な愛が ま ñ した 欲さる な が に . 引心 5 き 0) 本は 渡った 来 さ ñ Ó 性愛いあい まし

とを行なっ いら自じ 彼らの 同様がに、 「身の体の中に受けてい 7 信 男も、 歌で互流 V て、 そし 女との い いに燃え、 て彼ら 生 ま のです。 の誤りにふさわし 男智 れ ú ながら 男: と不ら 0 潔け 本は 来 な 破は 0) 報いを、 性 位愛を捨

精神に引き ることさえ好 28 そ L え き渡されまし まなかっ のようにして、 た。 たので、 ゆえに、 彼らは神を知識 神詩 は、 彼らは不適切なことを 彼らを拒否され の中に留め

た

3

たされ 29 するようになりました。 彼らはあらゆる不義、 てい て、 妬恕 み、 殺さ 人人 争い、 性的な罪、 偽り、 悪な 悪いい、 食んよく 陰口でいっ 悪意で満

30 い になっ 悪口を言う者、神を憎む者、 7 ま

暴言をはく者、

高慢な者、

無慈悲な者です。無知な者、 大言をはく者、 無知な者、不誠実な者、無情な者、 悪を企む者、 親に従わない者、 和解できない者、

を 行っ を行なっている者たちに全く賛同しています。 彼らも同じことを行なっているだけではなく、タネ゚ 32 なっ の正た てい しい定めを知りながら、 る者たちは、 死に値することを知りながら、 つまり、 これらのこと またこれら

なたは言い る人と同じことをしているから、他人を裁くことによって、 1 訳 それ が で では、 きませ ああ、 ん。 なぜなら、 裁さ 3 7 W るす あ ベ なたも裁い 7 の者が、 7 あ V

0)

76

神の裁ぎが真理によることを、私たちは知っていな。 2 あなた自身をも、 L かし、 のようなことを犯している者たちの上に、 罪に定めていることになるのです。

れることができると思っていますか 5 自分も同じことを犯しているあなたは、 あ あ、 そのようなことを犯している人たちを裁きなが 神の裁きを逃がる

て、 5 神の思いやりは悔い改めに導くことを知らないのです。

ないない。

ないない。

ないない。

ないないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないないはい

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないないない

ないないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない

ないない 4 あなたは自分に怒りの日である、神の正しい裁きが啓し L また、神の善性、忍耐、寛容の富をバカにしていませんか。 かし、 あなたのかたくなさと、悔い改めない心によっ

朽とを求めている人に、 7 6 示される母のために、 一いっぽう 神は一人一人に、それぞれの行為に基づいて、報われます。 良い働きの耐え忍びによって、 自分の上に怒りを積み重 永遠の命を報いられます。 栄光と敬意と不 ね ています。

神は報いられます。 9 不義を信頼している者たちに、 8 ら上にです。 また、 もう一方は争い好きで、利己的であり、真理を信 悪を行なうすべての人の魂の上に苦難と困 まずユダヤ人の上に、次にギリシャ人の 憤りと怒りを報 いられます。 頼 はず、

心せよ。

あなたはユダヤ人と自称し、律法の上に安住

てし あ 25

きまっ

た

のです。

5

神を誇り、

10 l か 神が は 善が 報さ を行 いら ħ なうすべ ま す。 7 ま 。 人で ず Ĺ の上き ダヤ人の上に、 に、 栄光と敬意と 次にギ

リシ 12 11 ヤ なぜなら、 なぜなら、 人比 ハの上に 神には 律り法質 で なな 偏冷 Ũ 見が に罪 がないからです がを犯し

実にってっ の 者。 に 律っ 13 は、 法は する者は 律! な 法を聞き 律 法によって裁 に 義と認め 滅 ζ ぼ だ され け め 5 0) ま かれ れ 者も す。 る は : ます。 からです 神が 律) 0 法質 前ま 0) 下た で 義ぎ に で 罪る をおかれる な い が、 L たす 律り

法が

を

い

・ます。

7 7 15 1 る者で律法を行 ま そういう人々は、 す。 そ 0) 人とびと なう時 の良心 心器 の中に書い は、 ū 彼らととも 彼ら 自じ てあ 身が に証をして、 る律法を外に示 律り 法等 な 0) で お 互<sup>た</sup>が L

14

なぜなら、

律法を

持も

た

な

い

異邦人が、

生がまれ

な

びがら

持も

つ

つです

キリスト た りすることも 0) を通れ ことは あ 神 が ります。 間が 私 の秘密を裁く日 の伝える福音 0) に実行されます。 とお ŋ に イ 工 ス

16 L 1

0)

間が

に

あ

る

思い

は

互が

い

に

め

た

り、

さら

に

1

に

弁べんめい

24

なぜなら、

書カ

い

てあ

るとお

りに、

神かか

御み

名な

は

あなたが

0)

7

互が

責せ

)ます。 あな た は、 自じ 分が 自じ 身ん が (音) しん を 導が 者も で あ り 暗台 闇や 0) 中か

り、 20 に 1 律り法 る者が また、 たち に 愚か者の お 0) け 光 る た で 知ち ち 識も あ の教師 と真に 理り の姿を持 であ Ď, 幼さ つ 7 見じ

た

ち

Ó

先生であ

W

る

と

確

信

L

7

たすべ

7

ò

は、

樣

19 L 18

ご 意

志し

を

知し

り、

律り

法等

に

教む

えら

ħ

ょ

ŋ

良ょ

い

ŧ

0)

を 是<sup>t</sup>

認に

ベ 同さ

7

者も

です 21 か。 ゆえに、 盗ゅ ん で 他た は 人に を 1) け 教む な え 7 V, N · る 教師 と説 教 す ょ。 る 人で 自じ 分に よ。 教 5 え 盗がみ な い É 0)

するの 22 姦な経済 をし っては V け な V, と言う人よ。 姦力 淫 をす Ź 0) で

通್ಜೆ 23 す して、 か。 律り 法を自じ 偶 神み 像を忌み嫌う人よ。 たあなど 分が つ 0) 誇る い り るの とするあなたは、 です 宫炎 のも か 0) をかすめるのですか 律りっぽう を破ることを

たを通して そ 異 邦は 人がんの。 間が で毎ぶ 辱され こい る からであ

たが、 なぜ なら、 律り法の 律は法 を 破蒙 を守む る者になったら、 つ 7 い れ ば、 割かれいは 割かっれい は 本当 無割礼になっ 有り で

いるなら、 26 ですから、 その 者。 もし無割礼の者が、律法の正しさを守って の無割礼は、 割礼として認められるので

律法の文字と割礼がありながらも、 27 はありません そして、 生まれたままで律法を全うする無割礼の者が、 か。 律法の違反者であるあ

なたを、

裁くことになるのです。

5

L

かし、

もし私たちの不義が、

神の義を明ら

ゕ

に

けるる

れているとおりです。

割礼ではありませ 28 ダヤ人ではなく、 ゆえに、 見た目にはユダヤ人であるからと言って、 また、 肉体的に見た目だけのにくたいてきみり 割礼は、 ユ

あり、 神からのものです。 が割礼です。そういうユダヤ人の名誉は、人間からではなく、 29 かえって、中身がユダヤ人である者こそ、 律り法の の文字によるものではなく、 霊による心の割礼 ユダヤ人で

また、 割かれい 1 で の 利 が え き では、 は何ですか ユダヤ人が優れているところは何ですか、

3 2 0) 御み 葉が委 5 ゆ る ねら 面点 に れたのです。 大ポポ にあり É す。 第だいいち に、 ユダヤ人に神 彼れ

なぜなら、 信じない者たちがいたらどうでしょう。

9

らの不信仰は神への信仰を無にするのでしょうか 4 断じて違います。すべての人が虚言をはいても、

られ、 真実です。 また裁かれる時に勝利を得られるように。」 「あなたは、 あ なたの 御言葉によって義と認め と書<sup>か</sup> 神<sup>か</sup>な

なら、 になる神は、正しくないのでしょうか。 私たちはどう言えばいいでしょうか。 (私は、 怒りをお下し ただの 人にんげん

世ょ 6 として、 [を裁かれるのでしょうか 断じて違います。 話しをしているのです。) もしそうなら、 神はどういうふうに

8 したとしたら、 7 「善が来るために、 なぜなら、 私はなぜ、 もし私のうそによって、 悪を行なおう。」 まだ罪人として裁かれるのですか。 神の真理が栄光を増かること とは、 私たちは

るが、 言っていません。 者に対する裁きは、 それはい ゎ 私たち れ 正しいのです。 0 な は、そう言っていると言われ い中傷です。 こう言うことを言う てい

うか。 では、どうでしょう。 まったくそうではありません。 私たちの方が優れ なぜなら、 ているのでしょ ユダヤ人

もギリシ

ヤ人も罪

0)

下影

にい

ることを、

私たち

ú

すでに

は

つ

20

ゆ

え

神

御み

なる

ての

 $\square_{\xi}$ 

は、

沈黙させられ、

きり させまし

10 正烷 L N 者も は N な N 0 <u>~</u>∪ ーとり 人り W ない。」 と 書<sup>ゕ</sup> N てあると

立たずになった。 13 11 おりです 「理解が 彼らののどは、 している者はい 誰も善を行なっていない。つ 道数 から離れ 開き いた墓穴である。 ない ħ 、。神を探し求める者はい てしまっ た。 彼らは、 同さ 一人もい 時に 他が 彼らの舌 な な は役

で人をだましてい

た。

まむし

の毒が、

彼らのくちび

る

0)

ر. د ر

下にある。

15 14 16 彼らの道には、 「彼らの口 彼らの足は、 は、 呪るい 血を流すことに速い。 破は 壊と悲惨が 、や苦々・ しさで満ちてい ある。 る。

17 また、 神への恐れは彼らの 彼らは平和 0) 道が分から 眼 前 に は な なかった。

ちに対が L して言 か し律法 わ ħ が 言っ ていると、私 てい ることは、 伝たちは知 全世界が神に対して有罪に 律) つ 7 法は い 0) 、ます。 下於 に い それは る 者。 た

> 26 8

0)

たの

です

者。 はだ れ ても 義き に と認 の められることがあ 前に、 律。 は法の行 ない ń ません。 によって、 なぜなら 肉

罪。 の 知<sup>5</sup> 識さ は、 律法を通してです

22 このことは、 21 この義は、 L かし今、律法以外に、神の義が明らかにされいまりにいい。 律法と預言者たちによって証されてい イエス・ キリスト における信仰に ています。 よるもの ま

23 上にあります。 であり、 なぜなら、 すべての人たちに、また信じるすべての人たちの なぜなら、そこには差別がないからです。 すべての者は罪を犯し たことがあるから、

神の栄光にとどかないのです。 24 あるあがないを通して義と認められ その方の恵 みに により、 代が なし で、 イ 工 ス 丰 IJ ス ト

め、 逃されてきまし 供え物とされ それ キリスト は、 . の 神は忍耐をもって今まで犯され Ĺт た。 に 対する信仰によって、たい しかし、 ご自じ 日身の義を関 います。 丰 明刻 5 ij 7 きた罪が ĺ スト か に す をなだ っるた を見み

25 に

エスに対する信仰を持つ人を義と認め 1らご自分の義が じぶん ぎ ح 1 は 正き に今の時に、 を証明するためです。 神ご自じ 身は が 義であり、 られるために、 そし 神<sup>カ</sup>
は こてイ

か

神の御前では誇ることはできません。

どの律法を通してですか。行ない 27 ません。 では、 。ただ、 誇ることはどこですか。 仰 の律法を通してです。 0) もう取り除かれました。 は 律法か。 そうでは あ

ŋ

28 ですから、 私たちは、 人は律法の行ない なし に、 信にいる。

29 によって義と計算される、 神が のですか。 は ユダヤ人だけ はい、 の神であられ 異邦人の神でもあられます。 との結論に達しました。 ます か 異邦人の 神かで

5

で、

て義と認められるのです。 て義と認められ、 30 なぜなら、 神は唯一 また割礼を受けてい であり、 神は割礼者を、 ない者も信仰を通し 信になっ によっ

くする者なのです。 のですか。 31 れ では、 断じて違 私たちは信仰 V ま す。 で を 通 お それどころか我々は律法を堅かれ して律法を台無しにする

めら 何を見付けたと言えばい 2 1 たとするならば、 うの では、 は ŧ 私 しアブラハムは行 たちの父祖アブラハムは、 いです 彼れ は誇り を持つことができます。 な V) によって義と認 肉にお いて

> 3 とって義と計算された。 んか。「アブラハムは神を信じた。 なぜなら、聖書は次のように言ってい そして、 、るでは 神はそれを彼に あ りませ

ものではなく、借りたもののように、 4 しかし、働かない しかし、働く人には、 神を敬わ 報酬は恵みによって計算される ない人を義と計算され 計算されています。

る方を信じる人の信仰は、 ダビデも、 行ないなしで、 義と計算されています。 神に義と計算され た人の幸

せを、 まったく同じように語りました。

6

である。 7 「不法な行為が、赦され、 罪を覆われた人たちは、幸せ

8 主が決して罪を計算されない人は、 幸せである。

る 9 1 は、 ところで、 無割礼者の上にも来るのですか。 ح の幸せ は割礼者の上に来るのですか、 アア あ

ブラハムにとって、

彼の信仰は義と計算された。」と私たち

割礼の時ではなく、 は言うからです。 状態でしょうか、 どういうふうに計算されたのです 無割礼の時でした。 それと ŧ 無む 割礼の状態でしょうか。

0) 10

そ

L

7

ア

ブラハム

は

割れい

0)

Ū

るし

を受けま

した。

るように、

アブラ

ハムが

信じた方の御前

に、

す

な

ち びに 死した人にん

の義の証

印

でした。

に命を与える方、

存んざい

ない

、人を存在するように

おお ゎ

人

0

父祖とアブラ

ハ ح そ

L

なる神です。

18

ア

**,** ブラハ

ムは、

「あなたの種類

はそうなる。」と告げられ、

ローマ4.24 5 信にいる。 父ゞ 祖モ 信に がさ り、 ハム 13 < 12 れ 15 14 1 は は 信仰はむなしくされて、 であ うろに なぜ 信点 0) ح の義を通してでした な 0) そ ħ なぜなら、 の足跡を歩き 無む割かっ 仰 す の ぜ 割 l るためであ 無む または 律は法 :から なら、 なら、 る ю 礼机 て、 7 ァ 礼れ 礼机 ź のま Щe グブラ アブラハムは割礼者だけの割礼の父祖で で信が の時き の 違い こその 0) に、 えむ者たちの割礼の父でもあります。 たのです 律! 種語 世世 まであ し律 Ď, に 持 も  $\dot{\sim}$ 律<sup>95</sup>法5 法質 界かい U /١ 種ね の相続 てい 0)  $\mathcal{L}$ に 法等 彼らも義と計算されるためです の信 つて 確だ 来き つった、 か るすべ か 続 た な 仰言 Ū 人になるとい 0) 約 た 私 たにない ての 束であるため

たち

0)

) 父 : 祖

ア

ブ

É

/\

L

0)

そして、

およそ百歳で自分の体がもう

無む

能っ

に

なってい

はな

信じがたいことでありながら、

希き 望ら

を持って信じたがゆえ

多くの国々の父祖となりました。

、う約を

束

が、

ア

´ブラ

またサラ

Ó

胎が

. 死し

んでいい

ることを考えもせず

彼れ

信仰である

は弱くならなかったのです

は怒りを生じます。 ら出る人たちが 約束は無い は 律法を通い 効き にされ また、 相続人であっ L てしまい てではなく、 律! たな

ろ信

仰によ

って力づ

づけら

れ、

神に栄光を捧げ

たのです。

また、

彼は神の約束を不信仰

のゆえ疑うことなく、

む

反もありません の人だけではなく、 から の来る人に ŧ 私 たち全が 父ぶ は法がない 祖老 ア 、ます。 ´ ブラ 員が 0)

> $\mathcal{L}$ 21 L 20 0) ること、 19 に、

ムは十分にする

確信し 神は約5

てい

まし

また、

東されたことを

果たすことを、

アブラハ

17

私

は

あなたを多く

0

国に

0)

父な祖を

に任じた。

\_

に と 書ゕ 恵 み 1 によ てあ た方を、 たちの 24 ことは、 23 22 また、 だからこそ、 しかし、神がアブラアムを「義と計算された」、と言う ため アブラハ 信じてい 私たち んだけ 「そのことが彼 る私たち、 の主イエス 0) ため それ に書か を死人たちの の義と計 にこれから計算される私 か れ た 0) では 中な から復活させ あ た りません。

のです。

- と認められるために復活させられたのです。 25 この方は、 私たちの悪業のために渡され、 私たちの義
- 持ってい られた 0) 主点 ィ エ ス . 丰 ij Ź  $\vdash$ -を 通 L て、 神<sup>か</sup> と の 平心 和ゎ を

1 こういうわけ

で、

私たちは信

仰に

よって義と認め

は神な たこ 2 .. 0) の恵み またこ 一栄光の希望を誇るのです。 っ 方st の中に入ることを得 を通れ して、 信んの によって私たちが立ってき たのです。 そして、 私たち

わ

れるのです。

- 3 誇ります。 か なぜなら、苦しみが忍耐を生じることを知って そ れ だけではなく、 また私たち は苦難の中で
- 4 また、 忍耐は練達を生じ、 練達は希望を生じ、

いるからです。

- たちの心に注がれているからです。 ぜなら、 5 その希望は、 私たち に与えら 恥をかかせないことを知ってい ñ た聖霊を通 L て、 神が の 愛が、 、ます。 私 な
- れ 6 た 時<sup>と</sup> なら、 神 を敬わ 私た ない人たちの 5 が 7弱かっ た 時き ために死んでくださった に、 丰 ij ノスト は定めら

なぜなら、正しい人のために死ぬ人はまれ 善人のために、死に挑む人がいるでし よう。 には い ・ます。

7

- にご自分の愛を示してくださっておられます たちのために死んでくださり、 8 また、 L かし、 私たちが まだ罪人であっ それによっ た時、 て、 丰 ij 神が は Ż ŀ 私たち は私
- たちは、 9 ゆ えに、 なおさらのこと、 今その方の 血によって義と認められ その方を通して、 怒が からも救 てい 、る私
- 11 のこと、ご子息の命によって、和解した私たちは救 死を通して、神と和解することができたのなら、 10 したがって、 私たちが敵でありながら、 神が ぅ われ のご子息の なおさら います。
- ストを通して、 しかし、それだけではなく、 私たちは神を誇りに思っています。今、 私たちの主イエス・ キリ
- リストを通して和解を受け入れたのです。
- た。 13 べての人が罪を犯が に、 12 とい また死もその罪を通し したがって、罪が一人の人間を通して世に入ったよう くうの は、 律) したので、死はすべての人に入りました。 法のの 時に 代以前にも、 て入りました。 罪は世にありまし そして同 じくす
- かし、 律等 がない時は、 罪の請求はされません

14 で命令に服従しなかったことで罪を犯した人たちをも支配し しか 死はアダムからモ ーセまで、 アダムと同じ形

なぜなら、一人の人間にんけん 15 しかし恵みの賜物は、 の悪業を通して、大勢の人たちが死し、まなぎょうとおいる。 この悪業と同じではありません。

しました。

アダムは来られる方の見本です。

の人たちに満 トによる恵みを通し ち溢ぶ れたのです。 ての賜物は、 なおさならのこと、

んだとしたら、

神の恵みと、一人の人間、

イエス・キリス

大勢が

に 16 いに至るのです。 ではありません。 至るが、 して、 ح 0) 恵 0) み なぜなら、裁きは一人の人間によって罰いるがある。 賜詣 物が の賜物は、 は、罪を犯した一人の人間によるの 数多くのな 悪業が正し Ū て 行 な

通器 17 みと義の賜物を受ける人たちは、一人の方、つまりイエス・ て死が支配したとしたら、 なぜなら、一人の人間 を通して命をもって支配しま の悪業によって、一人の人間をあくぎょう なおさらのこと、多くの恵

> 大勢の人たちが罪人とされたと同様に、一人の人間の従順にはいいかしているがある。 19 なぜなら、ちょうど一人の人間の不従順なぜなら、ちょうどの人の人間の不従順のことの人間の を が 通 して、

を通して大勢の人たちが義人とされる 悪業が盛んになるために、 のです。 律法がこっそり忍び

れ以上に恵みは溢 込んできました。しかし、罪が盛んになった場所では、そ20 また、悪業が盛んになるために、律法がこっそり忍び れ出しました。

うに、 の命に至るように、 21 これは、 私たちの主イエス・キリストを通して、 罪が死によって支配するようになったと同じよ 恵みが義を通して支配するためです。 私たちが永遠

みが豊かになるように、 6 1 では、 どう言えばい 罪。 の中にとどまりましょうか いでしょうか。 私たちは、 恵さ

2

断じて違います。

罪に対して死んだ私たちが、

どうい

う訳で、 一人は、 3 キリスト・ まだ罪によって生きると言うのですか キリスト イ . 0) İ 死にかかわる浸礼を受けたことを、 一スに かかわる浸礼を受けた私たち一人

0) 4 中な から復活させられたと同じように、 丰 ij ストが、 父もの 、栄光によって、 私たちはキリスト 死し 人たたち

ローマ6.4

キリスト

の人間に及んだと同じように、一人の人間の義を通して、

したがって、一人の人間の悪業を通して、罰はすべてしたがって、でとりにんげん。まくぎょうとお

らないのです

す。

い命に至る義がすべての人間に及んだのです。

5

もし私たちの死が、

その方の死と同じ形

共も

の 新しくされた命にあって歩むためです。 5 とともに、浸えであって歩きれたのです。それは私たちも、5 とともに、浸えで

とを、 仕えないために、罪の体が破壊されるためです。 6 に 発芽したのなら、 私 との私たちは、イエスと共に十字架につけられたこ た ちは 知ってい またその方の復活の形にも預かるのです。 ま ふす。 それ は 私たち が もう罪に

7 なぜなら、死んだ者は、罪から解放されているからです。 なぜなら、死んだ者は、罪から解放されているからです。

9 死人たちの中から復活されたキリストは、もう死ぬこ

てい

ないのです。

れたのであり、生きていると言うことは、神に対して生き10 キリストが死なれたと言うのは、罪に対して一度死な

るのです

キリスト・イエスによって生きていると自ら計算しなさい。と自分を計算しなさい。そして、神に対しては、私たちの主と自分を計算しなさい。そして、神に対しては死んでいる1 また、同様に、あなたがたも、罪に対しては死んでいる

された人として、 義に委ねてはいけません。 13 を免れないあなたがたの体を、 12 ゆ そして、 いえに、 その欲望に関する罪に聞き従わない あなたがたの体の各部を、 あなたがた自身を神に委ね、 むしろ、 罪に支配させてはいけません。 死人たちの中から生か 罪の道具として不 自分の体の ために、

14 なぜなら、罪はあなたがたを支配しません。それは各部を義の道具として神に捧げなさい。

あなたがたは律法の下ではなく、

恵みの下にいるからです。

ので、罪を犯そうというのですか。断じて違います。15 それで、私たちは律法の下ではなく、恵みの下にいる

16 知らないのですか。つまり、あなたがたは、自分が奴隷に対して奴隷であり、従順であったらず。罪であったら死に対して奴隷であり、従順であったらす。罪であったら死に対して奴隷であり、遊れる者の奴隷になりま
はとして聞き従うために、自らを委ねる者の奴隷になりま
はいりして奴隷です。

18 そして、あなたがたは、罪から自由にされ、義の奴隷れた教えの鋳型に心から聞き従ったことを、神に感謝します。れた教えの鋳型に心から聞き従ったことを、神に感謝します。

18 そして、あなたがたは、罪から自由にされ、養の奴隷

私は、あなたがたの肉の弱さのために、人間的に話し

19

85 7 法に奴隷として身 ま す。 なぜなら、 をまかせ、 あ なたがたは体の各部を、 不ふ -法に進んだことがあ

自じ 20 に奴隷としてまかせなさい。 今に度と なぜなら、 は、 聖さに進す あ なたがたは罪 んで、 あ なたがたの体の各部を、 の奴隷であった時、 義<sup>ぎ</sup> から

から、 21 き着くところは死です。 由 で でした 何な は、 の実を得まし あ な たがたは今、 たか。 はずかしいと思っていること なぜなら、 それらのことの行

しかし今は、罪から自由 にされ、 神に対して奴隷となっかみのため

たあなたが たは、 聖さに至る実を持ち、 行き着くところは

るためです。

永れ遠れ 私たちの主キリ 23 の命です。 なぜなら、 Ź 罪る ŀ の 報う イ 酬 は死ですが、 エスによる永遠の命です。 神<sup>か</sup> の く ださる り賜物の は、

間が だ け 2 してい なぜなら、 なの る 1 ま を知らないのですか で す 夫を持つ女は、夫が生きている間は、 が、 兄弟たちよ、 律法が人を支配するのは、 私は律 法質 伝を知って 生い いる人に話 きて 律りっぽう Ŋ る

ローマ 7.7

から解き放たれます。

るよう

義ぎ

汚れと不

に

よって夫に縛られてい

、るが、

夫が死ねば、

妻は夫の律法

なれ 彼女は律法から自由です。 3 ば、 姦淫の女とはなりませ では、 姦がんいん の女と呼ばれます。 し夫が生きてい したがって、 る間に、 l か Ĺ 彼女は 他たの。 ŧ し夫が死ねば、 男に結ばれて 他た の男の妻に

ŧ

みがえられた、 は、 Ö 私たちが神 体を通して、 私の兄弟たちよ。そう言う訳で、 もう一人の別の方に、 .. 0) ために実を結ぶように、 律法に対し て死人となっ あなたがたが結ばれ あなたがたもキ 死し人にん てい の中なか ます。 -からよ これ ーリス

1 4

情熱は、 5 なぜなら、 死に至る実を結ぶために、 私たちが肉にあったとき、 私たち Ó 律法による 外体の各部 罪るの で働い

れ い るのですか それで今、 私たちが文字の古さによらず、 私たちは縛られていたものに対して、 5 律りっぽう から 私たちは 自 霊の新しさによっ 由學 になりま した。 死 ん

ح

で 6 い

ていました。

7 て仕えるためです。 ゆ えに、 私たちはどう言えばい 'n でしょうか。 律は法は

は

はなけ が 罪でしょうか。 むさぼ れば 0 ては 罪。 断じて違い を知らなかったでしょう。 V けない。」と言わなかったら、 、ます。 L かし、 律は法 なぜなら、 を通り 私は L 律による してで むさ

ぼりを知ることはなかったでしょう。

ての欲望が は死んでいるからです。 8 しか を 作 ij 罪る Ĺт はすきに乗じ戒めを通し きし た。 なぜなら、 律りっぽう て、 私の中にすべ なしでは 罪る

来た時、 10 言うことが分かりました。 そして、 罪は生き返り、 私は命をもたら 私自身が死んだのです。 す戒めが、 死をもたらす、

と

9

私

は律

法なしで生

きてい

たのです。

でも、

戒めが

戒しめ 11 を通して私を殺しました。 ゆ えに、 罪は戒めを通 してすきに乗じて私をだまし、

あり、正しく、善なるものです。 12 実にこのように、 律法は聖 なるものです。 戒めも 聖がで

断じて違 13 以いもの では 戒めを通して極端に罪深くなるためでした。 い 、ます。 を通し 私にとって善 でも、罪は罪として現れるために、私にとっ て、 罪は私に ものが、 .死を作り出しました。それは 死し に な っ た の です か

> 20 な 19

L

か

私が自分が望まないことを、

ŧ

ĭ

な

してし

まっ

ます。 ん。 15 14 ゆ なぜなら、 なぜなら、 ゆえに、 しかし、私自身は肉に属し、罪の下に売られています。 私 私たちは、 私 は、 は望むことをせず、 自分が 律法が霊的であることを知ってい 7行なっ てい 忌み嫌うことをして ることがわ かりませ

律法は善であると賛成 16 では、 もし私は自分は望れ します。 まないことをしてい る のなら、

しまいます。

住み着い 17 L かし今は、 ている罪 なのです。 もはや行なうの は私ではなく、 私 の 中なかに

方法を見出 5 良ょ 18 V もの 決断する意思は私の中に ゆえに、 り は 住<sup>す</sup> 私は み 着: 自分の中に、 い てい な V) あるが、 ことを知 つまり私の肉 善なることを行なう つ 7 い のかか ま す。 6ぜな 何<sup>な</sup>

い悪、 なぜなら、 そのことをなしてしまうのです 私 が 空む良は ら ことを、 私は L ない が、

せない

0)

です。

たら、 中に住み着い それは てい もう私自身が行なってい る罪がなしたのです。 、るの ではなく 私の

L たがっ 悪な、 善を行なおうとしている私と共に

21

87 ある、 22 なぜなら、私の中にいる私自身は、神の律法を喜ぶけれど、 と言う律法があるのを見出

しまし

た

ある罪の律法で、私をとらわれ人にしてしまいます。 す。 23 その律法は私 もう一つの 律! 0) 法 知ち が、 力の律法と戦って、 私 0 体の各部に あ 私の体の各部に るの がわ か ŋ É

から救い出してくれるのですか 24 私は何と浅まし い 人間でし ょ う。 誰が私をこの死

律法に仕えているが、 25 します。 私 は、 それでは、 私たちの 結論として、私自 主イエス・ 肉では罪の律法に仕えてい キリストを通し 身は、 知ち 力では て神ない 、ます。 感動は 神が 0)

れることはありません。 スにあ 8 つ 1 7 ところ 霊によっ が、 肉によってではなく、 て 歩 む人たちに対して、 丰 リスト もう処罰 • イエ ぎさ

> 8 い

また、肉にある人たちは、神を喜ばすことができません。

からです

私を罪と死の律法から解き放ったのです。 2 とい うのは、 キリスト・イ エスにある命いのよう 0) 御み [霊の律法は、

3 しとげることができなかっ なぜなら、 肉を通して弱 たところを、 かったところ、 神為 は罪るの また律法がな ため に

霊が、

あなたがたのうちに宿っ

てい

るなら、

丰

ij

ノスト

-を 死し

11

10

ローマ8

. 11

る、 これ その肉にある罪に有罪の判決をください は、 肉によってではなく、 御霊によって歩む私た

4

5 5 の中に、 なぜなら、 律法の正当な要求が満たされるためです。 肉による人たちは、 肉のことを心に にとめ、

命と平安です。 6 御霊による人たちは、 なぜなら、 肉が思うことは死ですが、霊が思うことは 御霊のことを心にとめます。

のからた

それ 7 は、 なぜなら、 肉が思うことは神の律法に従 肉が思うことは、 神に敵対 わず、 するも かつ従い得な のです。

人です。 い人がいたら、その人はキリストの人ではありません。 られるなら、 9 しかし、 たとえ誰であろうと、 神<sup>か</sup>み あなたがたは肉にある人ではなく、 御霊があなたがたのうちに本当に住す キリスト 'n 御霊を持 御み っ 霊\* 7 んでお に にある い な

ゆえに体は死んでいるが、 また、 かし、 イエスを死人たちの中から復活させた方の御 リストがあなたが 御み霊な は義ゆえに命であられます。 たの中に おられるなら、 罪る

ださる

0

です。

- 体がらだ 自じ身に たちの中から復活 の御み 生かしてく 霊き を通り させ あ なた たがた が が、 た 0 あ な 死し 6たが ぬことになっ たの内に宿 7 こるご い
- V 対してでは 12 者。 「です です か あ 5 ŋ ŧ 兄弟たちよ。 ぜん。 ゆ Ź に 私 たち 肉に従って生きる必要のないという は債が 務む が あ るが、 肉<sup>に</sup>く
- は 死し 13 ぬが、 たは生きる なぜなら、 ŧ L 御み ŧ しし肉に従 霊た に ょ -つ 7 って生きるの 体の行ない なら、 を殺る たら、 あなたがた あ な

神》 14 子どもです とい Š Ó は 神 <u>の</u> 御み t霊に導かれている人たちはすべて、

たが

Ŏ

です。

0)

- 状態の霊ャ なぜ 霊た に ょ つ 7 を受け なら、 「アバ たのではなく、 なたがたを再続 父よ と私 養ら子し たちが び ひ恐怖に陥っ Ō 叫き 御み 5 霊た 並を受け 0) É 5 つせる 奴ど そ 隷れ 0) 御み 0)
- 御霊ご自身が、 ることの証 私たち の霊と共 に 私たち が 神が ö 子 ど

ŧ

で

をし

ておら

ñ

ま

相き L 17 私 続る たち 人であ た が ŋ 丰 L IJ 丰 子 ス IJ ス 1 · と 共 ŀ であ غ 共 に栄光を受けるため つ に たら、 相続 人です。 相できる に れ ま に ŋ 丰 は 神か IJ Ź ŧ 0)

25

L

現在のこの苦 トと共に苦しむ か Ų しみ のなら、 たちに は比。 較に ح と言う条件 価を れ か L 5 な 現 が ħ と私 ありま る栄光に比 は計 ベ ま れ

る

18

出現を熱心に待つのです 19 そ ħ で、 被也 造で 物き の切り な る 望る み Ú, 神み 0) 子さ ども たちの

なぜなら、

被で造る

物

は、

むなし

さの下り

位に

置;

か

れ

た

- 神の子どもの栄光ある自動 21 これは、自分の 20 なぜなら、 意志によらず、 同な C 被造 由ら 物  $\sim$ は、 と解か 従わ 腐さ 放き り果てた奴 せ され た方が ま の希望 す。 隷れ 0) 0) 状は ゆ え 心から、 です。
- 知ってい め 22 き、 とい ま た うのは、 とも に 被造物はす 産ぅ 4 0) 苦 L ベ み て、 が 今まで同 続 くことを、 様 ! 私 とも た たちは しにう

るからです。

- つまり私たちの体 でさえも、 23 それ だけではなく、 自ずか 5 自分たち のあが な 御み Ō いを待ち望んでい 霊た 中が 0) で嘆 最さ 初に 0) 収穫が 養き子し 物 に ま を されること 持も つ 私たち
- 人は見てい か Ĺ L ゆ えに、 か 目め Ų に見み る ŧ 私 ŧ Ŏ える希望は希望ではない た 私たち を はこ そ は れでもまだ望 0) ね 見 て 希望 () に な 1 むのでしょうか ŧ て救 のです。 Ō を望んでい なぜなら、 、るな

L 24

5

ょ

つ

わ

れ

た

0)

で

するためです。

30

また、

神が

は

あら

かじめ定めた人たちを召さ

36

私たちは

あなたのため 剣ですか

に一日中殺されてい

兄まるだい

たちの中で、

ご子息が最初に生まれた子と

すか。

製がなる

苦しみか、

か、

飢き 健治 離な

か、 れ

危き

険は

か、

あ

るい か、

は

5

か

U

め

定意

め

られ

まし

た。

ح れ

は

多数

くの

35

誰がキリ 、ます。

スト

0)

愛が

から私たちを 追続

させ 裸か、

ま

なるよう、

てい

人を、ご自分のご子息の姿と同じにひと

29

なぜなら、

神はあらかじめご存知であっか。

た

5

η

さらに私たちのため 復活されたキリストが、

に弁護をしてくださっ

なお、

知っています。 ことをともに働 ょ 28

つ

て召された人たちの

ために、

神為

は

7

0) に

義と認められる

のは神です。

33

誰が神の

選ばれ

た者たちを訴えるのですか。

かせて益

にすると、

私たちは すべ

34

有罪判決を下す方は誰

でしょうか。

死なれ、

今神の

右手に

神を愛する人たち、つまり、神のご意志ない。

御霊は弁護してくださるからです。

のために、 ておられ

忍耐をもって待ち望みます。

5

89

同じように、

御み

[霊も私たちの弱さを助けて

認められた人たちに栄光をも与えられまし

そして召された人たちを義と認められ、

義と

れ、

に代れ

わってとりなしてくださいます

のために、

言葉にならない嘆きの声で、

らない私たちに代わって、

御霊ご自身が

私たち 私たち

ください

・ます。

なぜなら、

祈。

るべ

き言語

豆葉さえ知

31

では、

これらのことに対して私たちはどう言い

もし神

が私たちの側なら、

27

また、心を調べる方は、

御霊の考えを知

しまずに渡された方が、どうしてご子息

に加え

え

私たちにすべてのものをも豊かにくださらな

32

私たちすべてのために、

ご自分のご子息を惜

だれが対抗しますか えばいいのでしょうか。

にます。

なぜなら、

神によって聖徒た

ち つ

て、

いことがありましょうか。

37

しかし、

これらすべてのことにお

1

て、

私

4

る。 いてあるとおりです。 屠殺のための羊として数えられている。」と書

38 戦いを制覇した者以上の者です。 たちを愛してくださった方を通して、 そこで、 私は確信しています。 死 も、 私たちは 命も、

ちも、 たちも、 使いたちも①、権威あるものたちも、力強いもの
『ホャムヷォ 現在あるものたちも、 来るべきものた

5

きないのです。 リスト・イエスにある神の愛から離すことはで なつくら ħ た たもの ŧ 私 たちを私たちの主、 丰

39

高いものも、

深いものも、

その他どのよう

6

これは、神の

御言葉が力を失ってしまっ

たと

ともに証をしています。 は言っていません。 1 私はキリストにあって真実を言い、うそ 聖霊にあって私の良心も私と

2 の心の痛みも果てしない、と言うことです。 その 証 とは、 私の苦しみは激しく、 また私

8

もではなく、

この約束の子どもたちは

種とし

 $\vdash$ の 同<sup>ど</sup>っ 3 から呪われるようにと願うほどです。 国民のため、代りとなって、私自身がキリス なぜなら、 私の兄弟たちのため、肉による私

与と奉仕、 は、 養子にされること、栄光と諸契約と律法の授 その 一同国民とは、イスラエル人です。彼らに それに約束があります。

ストは肉によっては彼らから来られました。 であられます。 方は万物の上におられ、 父祖たちもイスラエル人です。 アーメン。 永遠に祝福されてい そして、 、る 神<sup>か</sup> キリ

7 言うことではありません。 ての人たちが、イスラエル人ではないからです。 そして、アブラハムの種であるからとい イスラエル出身のすべ

ばれる。」 ん。 て、彼らすべてがアブラハムの子らではありませ つまり、 しかし、 肉の子どもである彼らは、 「イサクによって、あなたの種と呼 神 の 子 ど

38

1 ている。 悪霊たちも含まれ 御み使み たちも

91 数えられ てい ま これが約

東の言葉なのです。

「この時に、

私

- 父祖イサクによって身ごもった時 10 は来る。そしてサラは これだけではなく、 男の子を産 レベ 、力もあの人、 む。 つまり私たちの
- 永久に有効であるためです。 だ善も悪も行なっていないのに、 11 なぜなら、その子どもたちはまだ生まれておらず、 つまり、 選びによる神のご意志が 行ないによらずに、

ま

るとされた人を強

情にします。

19

お呼びになる方によります。)

する者がい

たのですか。

- 12 いてあるとおりです。 13 そのため、「兄は弟に仕える。」と彼女に告げたのです。 わたしはヤコブを愛したが、 エサウを憎んだ。」と書 神に不義がありま
- しょうか。 14 では、 なぜなら、 断じて違います。 どう言えば 神はモー V セに言われました。「わたしは いでし ようか。

21

しが思いやろうとする者を思いやる。 したが 憐れみを施す神からです。 わ が燐素 て決意する人からではなく、 ħ もうとする者を憐れ み、 走る人からでも 誰であれ ゎ た 誰だれ

であ

ローマ9.23

16

こそ、 18 宣言されるためである。 の力をお前におい 17 ですから、 なぜなら、 わたしは、 聖書: 神は憐れむとされた人を憐れみ、 て示し、 お前を立てた。 はファラオ またわたしの名が全世 に言い つまり、 、ます。 わ たし 強情に 界に は ために わ す

っこの

- あらさがしをなさるのですか。 それで、 あなたは私に言うでしょう。 ということは、 神かか 御心に はまだ誰の 反抗に
- くる方に、「なぜ私をこう造ったのか。」と言いますか なたは、 20 陶工は、同じ粘土のかたまりから、 いいえ。ああ人よ、 何様のつもりな のか。 それどころか、 形づくられ 神がた つの器を名誉を たもの 口答えするあ
- 意味するために、 ることを決めたがゆえに、 る権威を、粘土に対して持っていないのですか もし神が、 ご自分の怒りを現し、 もう一つを不名誉を意味する 豊かな寛容をもって長 ご自分の力 ため < を知り 破壊の É がらせ つく

22

ために整えられた器を忍ばれたならどうですか そして、 このことは栄光へ至るために、 あ 5 かじ めばゅん

23

30

ゆ

え

に

4 か ح

れ

ま

た、

備した、 24 て知らせるためであるならどうでしょう。 憐れみの器の上に、ご自 動 神 はユダヤ人の中から召されただけでは 「分の栄光の豊かさをのせ

かっ

た異邦人たちは、

義きを、

つまり信仰からの義を得た、

口 なく、 25 また、 異邦人の中 ホセアの中で、「わたしの国民ではない国民を、 から召された私たちでもあります。

わたしの国民と呼び、

愛され

ていない女を、

愛する人と呼

32

なぜでしょうか。

26 ぶ。」と神が言うとおりです。 そして、「あなたがたは、 わたしの 国民ではない。」と

言われた所で、そこで彼らは生ける神の子どもたちと呼ば

れることになります。

27 れるのです。 ルの子らが、 イザヤ ・もイスラエルについて叫 海 の砂な の数ほどいても、 んでいます。 残った者たちは救わ 「イスラエ

められる。 28 たがって、 なぜなら、主は地上で縮めた働きを実行される。」 主は働きを終え、義によってその働きを縮います。

2

3

主が、 29 ようになり、 そして、 私たちに種を残さなかったなら、 どう言えばいいでしょうか。義を追い求めな イザヤ あるいはゴモラのようにされたであろう。 が以前に言ったと同じく、 私たちはソドム ¬ Ł したがた 軍人 0 0)

> と言うことです。 L かし、 義ぎ の 律り 法ぼう を追っ い求めたイスラエルは、 義ぎ の

律法に到達しませんでした。 31 。彼らは義の の律法を信仰からではなく、

はつまずく石につまずいたのです。 律法の行ないをもって追い 、求めたからです。

つ

)まり、

岩を置く。そして、すべてこの方を信じる人は、辱めは受い。 33 「見» よ。 わたしは、シオンにつまずきの石、 また妨げの

けない。」と書いてあるとおりです。

ラエル のための願 1 兄弟たちよ、 いは、 私の心の希 彼らが救われることです。 望ら また神に対してイス

は知識に従ったものではないことを、 なぜなら、 なぜなら、彼らは神へ 彼らは、 神の義に関 の熱心さを持っているが、 して何も知らず、 私は証言 します。 それ また

自分自身の義を確立しようとしたから、 つ た 丰 リストは、 のです。 信じる人すべてにとって、 神の義に屈服 義に至る律法 ľ な

93 の究極であられるからです。 モーセは、「律法の事柄を行なう人は、それら

6 によって生きる。」と律法から出る義のことを書いています。 しかし、信仰から来る義は、このように言っています。

れは、 「『誰が天国に上るか。』と心の中で言ってはいけない。」(こ キリストを引き下すためです。)

からです。

人たちの中からキリストを連れて上るために、 7 または、「誰が底なしの所の中に下るか。」(つまり、死 と言うこと

です。)

に近く、あなたの口の中に、そしてあなたの心の中にある。」 しかし、それは何を言っていますか。「御言 葉はあなた

それは、私たちが説く信仰の言葉です。 もしあなたの口で主イエスを言い表し、心の

中で神がイエスを死人たちの中から復活させたと信じれば、 あなたは救われ 9 にます。

> 16 りです。

るまで口で言い表すのです。 なぜなら、「すべて主を信じる人は、辱めを受けること

はない。」と聖書は言っています。

ローマ 10.18

10

なぜなら、人は、

義に至るために心で信じ、救いに至れる。

呼び求めるすべての人たちに対して、豊かでおられば、 ません。なぜなら、同じ主はすべての主でありながら、主を 12

なぜなら、ユダヤ人とギリシャ人の間には、

違いはあり

13 それは、「すべて主の御名を呼び求める者は救われる。」

を、どうすれば信じ得ましょうか。また、説く人がいなく めることができるでしょうか。また、聞いたこともない方 14 ところで、信じたことのない方を、 れば呼び求

どうすれ

ては、どうすれば聞くことができましょうか

人たちの足は、 すか。「平和の福音を伝道し、 15 そして、誰も遣わされなければ、どうすれば説くので なんと麗しいことか。」と書 よいことの福音 いてあるとお を伝道する

ません。なぜなら、「主よ、誰が私たちの知らせを信じたか。」 しかし、すべての人たちは、 福音に従ったわけ Ú あ ń

このように、 仰は聞き くことから始まり、 聞くことは

17

とイザヤが言っています。

18 神の御言葉を通してきます。 L しかし、 私は言います。 「彼らは聞かなかったのか。」

いることを、

あなたがたは知らないのですか。彼は神に

て去られ

たので

は か

あ じ

ませ

h

聖書が

エ

IJ

Ý

に

ついて言

2

は、

あ

5

め ŋ

知っておら

ħ

た

ご自分の国民を捨

身もアブラハ

 $\mathcal{L}$ 

の種なで、

ベニヤミン族のイスラエル人です。

らの言葉は地の 確に か たに聞き N てい 果てまで到 ま ず。 「彼らの声は全世界に 達したのである。 な らりわ たり、

19 たと言うのです しか Ų 私 は言い い 、ます。 国民でない人たちで、 まさかイスラエ ル は 知し らな かっ

か。「私は、

あなたが

セは最い たをねたませ、 初に言 い ま 愚かな国であなたがたを怒らせる。」とモー L た

てい しを訪け 20 しを捜さなか 、ます。 かし、 ねなかっ った人たちに見つけられた。 ・ザヤ た人たちに、 は 非常に大胆になり、「わたしは、 わたしの姿が現れた。」と言っ わたし は、 わた わた

国民に、わたしは一日中、両手を伸ばした。」と言っています。 21 しかし、 イザヤはイスラエルに、 不。 一従順 でん 反発を言う

捨て去られ 1 それ た の で は、 で す か 私 温は言い 断だ じ い て違が ま す。 い ・ます。 神み は、 ご自じ なぜ なら、 分れ 0 国民を 私 自じ

> スラエルを訴えて、 こう言ってい ・ます。

彼れ

祭は 増ん 3 イ を破壊が 「主よ、彼らはあなたの預 した。 た。 私一人が残され、 言者たちを殺 彼らは そのの į 私 あ なたの 0 命を

七千人の男を残しておいなななせんにんなどとのこ 「私は私自身 4 狙っている。 しかし、 のた 主は 0) め 御み告っ に、 た。」 げ は、 ア ル 彼'n に に V に何と言っ ざまずいたことの 7 (J ま

す ない

か。

選びによって残る人たちがいます。 5 従って、 それ と同じように、 今この 時じ 時点でも、 でも、 恵みの

なら、 ない な 恵みではありません。 6 1 、はすでに行ないではありません。 からでは それで、もし選びが恵みによるなら、 すでに恵みではありません。そうでなかったら、 あ ŋ ませ  $\bar{k}$ しかし、 そうでなけれ もし選びが行ない ば、 それはすでに行 恵みはすでに からくる

ŧ 0) 7 者たちは盲目にされました。 Ō を得ませんでした。 では、 何でしょうか。 か イスラエルは、 Ų 選 ば ħ た者が 探が は得え し求めている たが 他た

で、 8 彼らに眠りの霊、 そ n . は 書<sup>か</sup> Ö てあるとおりです。 見えない 貝め また聞き 神か はこ 出こえ 0) ďυ な に 1 耳を与え 至るま

えられた。 ダビデが言 っています。 「彼らの食卓は罠に、 捕ほ

10 彼れ いらの目が つまずきに、 は、 暗くされ、 また彼らに天罰となるように。 見えなくなり、 また彼らの背

転んとう まず 11 中が常に曲がっているようになかい。 に ĺ٦ そ よって、 ħ たのでしょうか。 で は 彼らがねたむようにと、 私 は 言い ・ます。 断じて違 イスラ います。 Í 救ない ル は 、 は 異<sub>い</sub> む 倒な しる、 ħ 共邦人たち るほどつ その

> 17 5

L

かし、

もし何本か枝がもぎ取られ、

野ゃ

生

0)

オリー

· ブ

1

ちの富み とな る なら、 彼れ 5 0) 満み ちていることは、 なおさら 0)

12

し彼ら

Ō

転んとう

は世ょ

. の

富な

また彼らの衰えは異

邦人た

に及んだのです

と 思っ 邦ほうじん 人ん 13 なぜな てい 0) 使 ま 徒と Ē 何為 で ぁ 私 る は あ か なたがた異邦人に 5 私としては 肉に属 自じ 分がん の 言い い 、ます。 務めを 私は異い 名がよ ず、

が、

あなたは信仰に

よっ

て 立た

つ 0)

てきて

ます。

慢

に 5

になら れた

ゅ

え

に

彼ら 1

ū

ŧ

oぎ 取と 高

恐れなさい

入に は、 16 そして、 何に なの もし でしょう 最初の 収穫物が聖なるものなら、

たまり その枝も聖なるものです。 も聖なるも のです。 そして、 ŧ l 根ね が聖なるも そのか のな

0) 0) 木きの 木であるあ 根と豊かさの共有者になったとしたら なたが、 彼らの 中な 接木され、 そ 0) 才 IJ

誇ったとしても、 18 あ 0 枝に向かって誇っては あなたが は根を支えているのではなく、 い けません。 L か L

19 があなたを支えているのです。 すると、「私を接木するために、 あ Ó 枝茫 は もぎ 取と 5 れま

20 L た。」とあなたは言うでし そのとおりです。 不るに 仰言 よう。

なぜなら、 ŧ L 神か は 自し 然だん 0) 枝茫 を借っ L ま なか つ たなら、

21 なたをも惜 L まなかっ た か ŧ 知山 れない 心に留 めてお

きなさい あ

た

そのうちから幾人かでも救えたらとさえ願ってい ます。 和解かり ですから、 神が の慈愛と厳しさを考えなさい。 堕だ 主落し

であるなら、 なぜなら、 ŧ イ 死人の中なか スラエル か の見捨てられることが世の 5 の命はなけれ ば 彼らの 加か 22

ローマ 11.22

て 14

し私

は

とか

L

て、

私の

するもの

をね

た

ませ

うで、 どま 者たちの上え れば、 Ł 一に厳悲 あ な たの上に慈愛がとどまります。 しさが 切፥ あ り捨てられ るが、 もし います。 あ な たが 神が い慈愛に L か

そ と

28

福音に関い

して、

あなたがたが理由

で、

彼らは敵でき

ですが、

きる 23 されます。 そして、 からです なぜなら、 ŧ あ なたも し不信仰にとどまらなけれ 神は彼らを再び接ぎなおすことがで ば、 彼らも接木

れたの せ 木き 24 ることなく、 25 自分のオリーブの木に接木されるのではありませんか から ん。 なぜなら、 なぜなら、 り切り取と なら、 ح の奥義とは、 な この奥義について無知であってほしくありま 5 兄弟 おさら もし れ 果がじゅ あなたが自然に生えた野生 たちよ、 のこと、 異邦人の満 園えん のオリー あ あれら自然に生えた良い なたがたが自らを利口 ちる時まで、 ブ の木に不自 一のオリー イスラエ 1然につなが 枝えな、 に ・ブの ル す

0) ヤコブから不敬虔を遠ざける。 26 にます。 部は盲目 こうして、 「救い出す方は、 に なっ いてあるとおりに、全イスラエル たのです シオンから Ĥσ そしてその は救わ 方なな

> 0) 35

か。

または、

誰<sup>だ</sup>れ

事前に主にさしあげて、

お

返しをもらう

L 27 が ?彼らの罪を取り去る時であろう。 L これ はわたし から 彼らへ 0) 契約であり、 わた

> 選びに関う しては、父祖たちが 理り 由 で愛されてい ま

29 神<sup>か</sup> の 賜物と召命には、たまものしょうめい 変更は ないからです。

たがたの憐れみを通して、彼らが憐れみを受けるためです。 31 今はイスラエルの不信仰によって憐れみを受けたように、 30 同様に、今、この人たちが神を信頼しなどがよう。 なぜなら、 あなたがたも以前は神を信頼しなか Ū 理り は、 つ たが、 あな

者を不信仰の中へ、は なぜなら、神は 0) 33 裁きは測な あ あ、 神の知恵と知識の豊かさは何と深遠なものか。ちぇ。ちじゅんかっないない。 れ ま せ h<sub>o</sub> 共に閉じ込められたのです。 神の数あ る資産 止は、 後 をつ けることも ! 神が

神はすべ

ての者を憐

れむために、

すべての

が主の助言者 34 「それで、 1になっ 誰だれ が 主ゅの たの 知ち か 力を知ってい たのか。 または、 誰だれ できません。

栄光が永遠に主にありますように。アーメン。 36 そ れでは、 てのものは、 主ゅ から、 主を通る

れる、 聖なる生 1 では、 一きた供 兄弟たちよ。 いえ物とし あなたがたの体を、 て供えるように 神に喜ば 神か 0) 憐れれ

みを通れ なっ た奉仕です。 して私は 強く勧 .に迎合してはい め つます。 これ があなたがたの 理りに か

2

なたが 完全な御意志 そして、 たの考え方 この世ょ を確な 認できるように、 をいっ 新によって、 今までと違った人にな けません。 神<sup>か</sup>の 良い、 むしろ、 好まし あ

りなさい

ては 与えられたように、 の中の一人一人に言 3 なぜなら、 け ません。 私 l に 健全な心で考えなさい。 か 与た Ü 、ます。 えら 神は各自に ñ 考えるべき以上のことを考えがいます。 た恵みを通 信がいる l て、 .. の 程度を測ではか あなたがた って

11

怠けず

動勉に、

霊れ

に

お

い

て熱心に、

主に仕えなさい

うの い る が、 というのは 体質 ちょうど同じように、 (i) すべ 7 私たちは一つの体に多くの 部ぶ 分は 同為 じ働きを持 つ 部ぶ 7 :分を持って い ない とい

です。 5 6 私 こうして、 たち そ て合き は 数が多くても、 与えられた恵みによって異なってい は は 石<sup>た</sup>が いに体の一 キリ Ź ト 部。 なのです に あっ ては つでと 、 る 賜物 たまもの のからだ

> 度合いに応じて預言 奉<sup>ほ</sup>う 仕し の場合は奉仕を行 しまし ない、 ょ 教える人は

0)

を私たちは持

っているので、

その

賜物が

が預言の場

信んでき

け与えましょう。 8 7 勧める人は勧め 指導する人は熱心に、 を行ない、 分け与える人は惜しまず分 憐れむ人はよろこ

h で憐れ み ŧ しょう。

L 9 なさ 兄弟愛によって互 見み 元せか け 0) な い愛をしなさい。 1 に に親しみ、 悪を憎んで、 礼を尽くして互いに 善に執着 相が

手を上位としなさ 10

13 12 聖徒たちの必要に応じて与え、もてなしを追い求めなせたと 希望によって喜び、苦難によって忍耐深く、祈りに励み、

14 呪っては あなたがたを迫害する人たちを祝福しなさい。 いけません。

て、

さ

い。

15 泣きなさい んでい る人たちと共に喜び、 泣な いている人たちと共

互が い に同じ考えを持ちなさい。 高が ぶっつ た考えをせず、

16 に

かえって低

い人たちに

あ

わせなさい。

自分自ら知恵のじぶんみずか ちぇ

ある

h,

す

- ローマ り 18 べての人の前で、良いことを行なうように備えなさい 17 者になったと思っては すべての人と平 ŧ しできたら、 な人にも悪に対して悪を返し 和を保ちなさい あなたがたにかかわることであるかぎ いけません。 てはい 、けませ、
- あり、 なさい 20 復讐は怒りの場所に置きなさい。そうによういかがいまった。 あなたは彼の頭に燃えさかる石炭を積むことになるからで 19 愛する人たちよ、 ゆえに、 わたしが返す。』と主が言う。」と書いてあるからです。 もし喉が渇い もしあなたの敵が、 7 自らのため V れば、飲ませなさい。そうすれば、 0 「『復讐はわたしのもので 空腹であれば、食べさせ に復讐せず、 むし え

ある。 21 悪に打ち負かされず、善をもって悪を打ち負かしなさい

権が 2 べきです。 は ゆ え 神が 1 に に すべてのたまし ょ っ 権威ある人に抵抗する者は、 て定められたのです。 なら、 神 からで い は、 ・ じょう 位い は な 1 0) 権威はなく、 権は 威い 神のその決定に の支配を受ける 今ある

> け 反抗するのです。 )ます。 それで、 反はんごう してい 、る者たちは裁きを受

者です。 さい。 彼は神の奉仕者であり、 無意味に剣を帯びているわけでは 4 なのに、 ħ 3 はなく、 なぜなら、 なぜなら、 そうすれば、 あなたは 悪なる行ないに対 悪なる 支配者 彼は善のため 権威を恐れないのです をす 同じ権威ある人から賛辞をもらい たちは、 れば、 悪を行なう人には激怒にいたって の 、 、 L 恐れなさい。 ての 善ぜん ないからです。 あなたに対する神の奉仕 なる 恐れれ 行ぎ か。 が ない ぁ 権 善を行ない 、に対た ります。 威 なぜなら ある人は ての 、ます それ な 恐ゃ

にも支配を受ける必要があります。 5 ですから、 その 激怒のためだけではなく、 良心のため 復讐をする人です

る うのは、 6 神の奉仕 この 権威ある人たちはこのことにこそ常に従事していけん ために、 者であるからです。 あなたがたは税金 业を 納 さ め てい 、ます。 とい

恐れるべき人には恐れ、 ま 7 b, 従が 税 つて、 金の人には税金を納め、 すべての人に対し 礼をつくすべき人には、 して任務な 関税の人には関税を納かんぜいのと を遂行 礼をつく

しなさい

14

その上に、主イエス・キリストを身に付けなさい。そ

るのです。 けません。 なぜなら、 他人を愛する人は律法を全うしていたにんあい。

な 9 なぜなら、「姦淫をしてはいけない、殺人をしてはいけ 盗んでは N けな 偽りの 証言をしてはい いけな V,

身のように、 命令でも、 この言葉に要約されています。 隣人を愛しなさい。 つまり、「自分自

人のものをむやみに欲しがってはいけない」、

またその他の

2

11 の成就なのです。 10 そ 愛は隣人に悪を行ないません。 て私たちはこの時期を知って、これを行ないなさ したがって、 愛は律法

信じた時より、 時期とは、もうすでに眠りからさめる時です。なぜなら、 、を脱ぎ捨て、光の武具を着ましょう。 夜は過ぎ、日が近づきました。ですから、暗やみの行 私たちの救いは今近づいているからです。

5

ができるからです。

みをせず歩みなさい。 酔わず、 屋であるようにつつましく歩みましょう。 性的な罪や好色なことをせず、けんかやねたせいです。これではなった。 飲み会に出

6

ローマ 14.6

して、 4 肉の欲望を満たすために、体を備えてはいけません。 1 いろいろな意見に対して論争せず、 信点 仰言 0) 弱約 人でと

を受け入れなさい

いる一方、弱い人は野菜だけ食べています。

ちょうど、すべての物は食べられると信じている人が

また、食べない人は、食べる人を裁いてはいけません。 3 食べる人は、 神はその人を受け入れてくださったからです。 食べない人をさげすんではいけません。

ぜなら、

彼は立てられています。 主人のために立つか、 4 他人の家の僕を裁くあなたは、 倒れるかということです。 なぜなら、 神は彼を立たせること 何様か。彼は自分の

一人一人、各自のひとりひとり、かくじ るし、すべての日は同じであると評価する人もいます。皆ないます。皆ないない。 にとめています。 その日を大切であると考えている人は、 あ る Η̈́ は ほ か 知力で、確信に満ちているようにしなさい。 その日を大切ではないと考えている人は、 の 日で により 大切であると評価 主のために心 する人もい

ない

食べてい 人は、神に感謝するから、主に対して食べています。 その日を主のために大切ではないと考えてい い人は、 主に対して食べていないが、 、ます。 神に感謝 そして、 食<sup>た</sup> べる

生きる 7 7 をしてい ない つま なぜなら、 のであ ŋ 誰れ り、 もし私たちは生きるのであれば、主に対して も自分のためだけに死 私たちのうちの誰も自分のためだけに生き ŧ L 死 ぬ のであれ ば、 ぬこともありません。 主に対して死 め 0

です。

たがって、

たとえ生きようとも

死のうとも、

私た

させられたの

です。

ちは主のものなのです。

あな 両者を支配するために死なれ、復活され、生き返られたのです。 10 9 なたは なぜ 私たちは全員、 あ 丰 な リスト たの兄弟 キリスト は 死んだ人も、 た裁い の裁きの座 たり、 生きてい の前に立つのに、 あ なたの兄弟を 、る 人と ŧ

『すべてのひざはわたしにひざまずき、 さげすんだりするのですか なぜなら、 「『わたし自 身 が 生ぃ 上きる。』 すべての舌は神に声 と主は言い われる。

18

12 を出して言い表す。』」と書いてあります。 ですから、 私たち一人一人、 神に自分自身の言いる W 開き

をするのです。

汚<sup>たな</sup>も ŧ 14 0) L 13 が前に置 なさ のです。 何<sup>な</sup>に も、 そのために、 のと考えてい か 私はそのことを知って、 それ自体が汚い ないように心を決めなさい その 代力 私たちはもう互いに裁き合わないように わり、 るなら、 つまずく ものはなく、 その人に 原 主イエスによって確信 因やつ とっ もし て、 まず 誰かが それ ?何かを が 汚たない

ぼしてはいけません。 キリ 15 でいるなら、 、ストが死んでくださったその人を、 L かし、 あなたの兄弟があなたの食物を通して悲しん あなたはもう愛によって歩んではいません。 あなたの食物で滅

平和と聖霊による喜びなのです。 なぜなら、 ゆえに、 あなたがたの 神の王国は、 \*善が侮辱されないようにしなさい。 食物や 飲の 、み物ではなく、

17 16

に喜ばれ、人々にも認められてい ゆ えに、 これらのことで、 丰 · ます。 ij Ź ŀ -に 仕っっ か える人は、

神が

分たちを築き上げることを追い求めましょう。 19 それで、 その ために、 平心和った 関がす 、る物事とお互い に自じ

101 21 人につまずく原因になる人にとっては、それは悪です。 20 せるものなら、 べてのもの 食物のことで、 あ なたの兄弟が転んだり、 は、 肉を食べたり、 確かに清いのです。 神の働きを破壊してはい ぶどう酒を飲んだりしない つまずいたり、 しかし、 食べることが けません。 弱ったりさ

23 責めない人は幸せです。 けでその信 しかし、 なたは、信仰を持っていますか。 仰言 疑う人は信仰によって食べていない を保ちなさい。 自分で許したことで、 ので、 自ぶんを ŧ

22

あ

神の御前に自分だ

て 5

させてくださると望んでいます。

ことは、

良いことです

出でてい し食べれば、 ないすべてのことは罪だからです。 有罪い の判決を受けます。 なぜなら 信仰から

2 い人で それで、私たち一人一人は、隣人の人格を高めるために、 )弱点を支えるべきです。 1 で は、 強い 私たちは 自じ 分割 「身を喜ばせずに、 弱さ

3 その人たちを喜ばすべきです。 さらなかったからです。「あなたをそしる者のそしりが、 なぜなら、 キリストでさえ、 御ご 自分を喜ばすことをな 私

> の上に降い りか かった。」と書いてあるとおりです。

す

4

が希望をもち続けることができるように書か めに書かれたのです。 あなたがたもお互いに対 さて、忍耐と守り慰めの神はキリスト・イエスによっ なぜなら、前もって書かれたことは、 御言葉の忍耐や勧めを通して、 して同じように考えることを、 私たちの学びのた れたのです。 私 たち

け入れてくださったと同様に、 7 エス・キリストの父である神に、 6 これは、心を一つにし、声を一つにし、 ゆえに、 キリストは、 神の栄光のために、 お 互<sup>た</sup> い 栄光を捧げるためです。 に自分たちを受け入い 私たちの 私たちを受 主ゅ 1

ちへの約束を確 なさい。 それで、 私は言い かな ものにするため、 い 、ます。 イエス・ キリ 神為 .. の ストは、 真に見り の ため 父 祖 た

8 れ

を出して言い表し、 ためです。「 割礼者たちの奉仕者になられたのです。 また、 異邦人も神の 私はこ のために、 あなたの御名を歌う。」と書いてある 憐 ħ み 異邦人の間で、 Ó ゆえに、 神湯を誉ほ あ のなたに声 め 讃な える

9

とおりです。

ローマ 15.10 11 い。 10

そ

L て、

彼れ

は

(再び言)

います。

異邦人たちよ。

神が

ゟ

民な

よって聖別

された、

異邦人であ

る捧げ物が、

神に受け入れ

るようになるためです。

ともに喜べ。

そしてまた、

「すべての

異邦人たちよ、

主ゅ

を替ん

美し

なさ

17 られ

ですから、

神湯に

関かず

Ź 物が

事を

では、

イ

工

ス・

丰

ij Ź

ハトに

あっ

Z

私は誇りを持っ

てい

、ます。

また、

すべての国民よ、主を誉め讃えなさ

そしてまた、イザヤは言います。「エッサイ

12

その方に希望を抱く。

また異邦人たちを支配するために立

ち上ぁ

が

?る方%

(J が

ま あ

す。 Ď,

従ゅうじゅん

ため リスト

に

は、

私

絶対な

に話そうと

は 思 い

ません

Ġ

18

丰

が

私を通して、 なされたこと以外が

言葉はと

業さ

よって異邦

人比 の

に は

根和

異邦人は、

では、 信じることにより、

希き

望

0) 神か が

あ

なたが

たを、

19

私は、

工

ル

サ

ĺ

L

か

5

回ま

つ

て、

ル

ij

j

至か

これ

しるしと不思議

な業に

により、

0) に

御霊の力に

すべての喜びと平和で満たしてくださいますように。 なたが たが聖霊

は

あ

の力によって希望で豊かになります

より、 力ある

キリスト

の福音を完全に説い

てきました。 そして神 イ

20

こうして、

私は、

他た 人にん の

土台の上に建てることが

ない

私

ように

て、 識さ

の兄弟たちよ、あなたがたは善意に満ち溢れ、

14

そし

る 知均

で満たされ、

互いに忠告できることと、

私 自じ

ように奮闘し

て福音

を説くことに努めてい

ように、

キリストの

御名が呼ばれたことの

ない

所で、

あら ゆ

身ん は あ なたがたについて確信しています。

か

兄弟たちよ、

あ

る部分を大胆

に

書か

見<sup>み</sup> て、

聞き

V

21

L

か

15

神<sup>か</sup>が

私

に与えら

ħ

た恵

みに

により、

あ

なたがたに思

V たの

出/2

して は、

るとおりです

もらうためです。

そ ħ は

は、

異い

邦人に向

ゖ

てイエス・

丰

リスト は

0)

奉は

22

理由で、

私

妨害されていまし

た め に 祭さ 司し

福ない合 0

私

の勤めをする Ŏ)

聖れい

23

L か

し、今これらの地域にはもう私の場所はありません。

「彼について教えられたことの

な

1

人员

たちは

てあ

たことのない人たちは理解する。」と書

は あ なたがたの所に行くのに、

ローマ 16.2

た 時<sub>き</sub>

に、 が

私

は

あ 私は

なたが

た を

んの所 終お

を通ってスペイ

インまで行い

た

つ

これ

え

彼れ

5

に

ح

0)

成さ

果か

印料

を

に

29

そ す。

ī

て、

私

は

あ

な

たが

たの所に行く

時き

丰

IJ

ス

1

0)

ださい。

なぜなら、

彼女自身は、多くの人の助け手であり、

103 を望んで でし そして長年あなたがたの所に行くことを熱望 喜びを分かち合えば、 24 よう。 ペインに行くとすれ るからです。 なぜなら、 その後、 旅り 行 そしてまず、 0 途と を中であな ば スペインに送り出 あなたが V くら たが してきたの たに たの所に行く か で に会うこと Iされ

と

で、

福ないた

0)

'祝福をたくさんたずさえて行くことと、

私は

6確信

い

ます。

に行い 25 とを希望し きます。 しか て 今輩は、 1 ま す。 聖は 徒と たちに仕えるために、 の人たちは、 エ ルサレム

ムに 賛ん 26 同等 いる貧 L たからで い聖徒 た たちに、 V くら か 0) 献金をすることに

なぜなら、

 $\forall$ 

ケド

ニヤとア

カヤ

0)

エ

ル

サレ

32 7

33

ように。 6

ア

1

・メン。

する義務もあるの ある人です。 27 ても 確し か に彼らは賛同 てい なぜなら、 です。 るなら、 l ŧ ま 彼か l L 異い た。 5 (邦人)は 0) 肉に 聖徒たちは彼らの債い 体に が 的智 彼れ な物が 5 0) 霊れ に お 的き な物が 1 7 奉出し 事だ 務が ずを

> 出だ**31** され、それ たの所に行き、 好まし それ また御み さて、 では それ 私と共に奮闘 は、 V は また私 兄弟が 平心 ŧ 霊た .. 和ゎ 神ぁ のとなるためです。 私が 0) 共に休むためでもあります 愛 のご 0) 0) たち 神 エ ユ することを、 0) ダヤ ため 意志によって喜びを持 Ĺ が ルサレムへ あ に 私た に なたがた全員 'n る信仰 ち 私の あなたがたに懇 。 の Ō 努力 ため 主ゅ の め イ が、 に な 工 Ñ と共も 神 ス・ 人たち 聖が徒と つ に 丰 て 0) 願が 祈る ij お たちにとっ します。 5 か ŋ Ż あ な 5 ĺ ト れ たが ます 0) た

るこ 共を

て、 め 30 7

彼かの に 2 の姉 女が あ 妹でもあるフ つ なぜ推薦するかというと、 あなたがたから必要とすることは何気 てふさわしく迎え入れ 1 では、 ケンクレ イ ベ を、 ヤに あなたが ある教会の 彼女を聖徒たちとして、 てもらうた たに 推り 僕 薦 であ めで でも援助 )ます。 り、 す。 私たち

また私の愛するスタキスにご挨拶してください。

- . 3 私にとっても助け手になった人です。
- 3 リスキラとアクラにご挨拶してください。 丰 IJ Ź ト ・イエスにあって、私と共に働く者であるプ
- 4 てくれたので 彼らは、 す。 私の命のために自分自身の首を危険にさらし 私だけではなく、 異邦人のすべての教会

も彼らに

感謝

しています。

アに 私 5 の愛するエバネトにもご挨拶してください。 また、 おけるキリストのための、 彼らの家にある教会にもご挨拶してください。 最初の収穫です。 彼はアカイ

に、

ご挨拶してください。

- 挨拶してください。 6 私たちのために非常に苦労してくれたマリアに、 ۳
- ロニコとユニアスにご挨拶してください。 7 私 の血縁で、い っしょに投獄されたことがあるアンデ この二人は使徒

ください。

- と共にいるの たちの間に名 つです。 の通った者たちであり、 私より先にキリ Ż ŀ
- ださ 9 8 キリ 主点 に 、ストにあって私たちと共に働く者、 あ つ て私 の愛するアムプリアトに、 ウルバンにも、 ご挨拶してく

- してください。 10 キリストによって良しと認められたアペレに、 ア ij ストブロ の家に属する者たちに、ご ご挨拶
- 挨拶してください
- てください。主にあって多くの苦労をした愛するペルシス 12 ンの家に属し、主にいる者たちに、ご挨拶してください。 11 主にあって苦労するツルパナとツルポサに、 私の血縁ヘロデオンに、 ご挨拶し

ご挨拶してください。

ナル

丰

- ださい。 13 主にあって選ばれた人である、 また、ルポスと私の母にもご挨拶してください。 ルポスにご挨拶してく
- マス、そして彼らといっしょにいる兄弟たちにご挨拶して 14 ア スンクリト、 フレゴン、ヘ ルメス、 トロバ、 ヘル
- ルンパまた彼らといっしょにいる聖徒全員にご挨拶してく 15 フィ  $\Box$ 口 ゴ ユとユ ーリヤ に またネレオと彼の姉妹 オ

ださい

- 諸教会は、 16 聖なる接吻で、 あなたがたにご挨拶を送ります。 互いにご挨拶をしなさい。 丰 ij ストの
- 兄弟たちよ、 私はあなたがたに懇願します。 あ いなたが
- 17

送っています。

105 たが 学<sup>は</sup> ストに仕えていませんが、 18 注意して、 なぜなら、 んだ教理と違って、 彼らを分離しなさい そんな人たちは、 自分たちの腹に仕えてい 私 たち の主ゅイ

分裂やつまずきを起こす者たち 工 ス・

私は、 います。 無垢な人の心をだますからです。 なぜなら、 あ なたが ですから、 ?たが善\* あ なたがたの従順は、 私は ぃ あなたがたのために喜んでい ことについ て賢くなり、 みんなに行き渡って 悪いこと 、るが、

そして彼らは、甘い言葉やまことしやかな言葉によっ

に 対 た し タンを踏 20 して無知 Ū み砕を 平î 和ゎ になってほしいです。 いてくださいます。 .. の 神» が すぐ、 あな 私たちの主イ たが たの **É**t の下た エス・ に、 キリ サ

スト 0) オとヤ と共 恵みが、あなたがたと共にありますように。 ・ソン に働く者であるテモテ、 とソシパテロは、 あなたがたにご挨拶を また、 私の 血縁である アー ・メン。

> 27 で、

21

ご挨拶し 22 てい ・ます。

こ の

手で

、紙を書き記した私、

テル

テ

Ź

7から、

主。 に

あ

5

7

が

た

の兄弟クワルトからも、 にご挨拶を送っています。 私と教会の全員 の家主である ご挨拶を送ってい 市の管理職である ガイ 才 ま は、 エラスト あ な た

、るから

丰

ij

23

全員と共にありますように。 アー ・メン。

さて、

私の福音により、

また、

イエス・

キリ

ストの宣教

24

私たちの主イエス・

キリ

ス

1

0)

恵

み

が、

あ

な

た

が

た

によって、 25 あ なたがたをかたく立てることができる方に、

また永遠の神の命令によって表われ、 26 永遠の時から秘密にされた奥義の啓示によって すべての国々に知られています。) (しかし、 その啓示は今、 預言者たちの 信点 御言葉を の従順 に至るま 通して、

が永遠にありますように。 唯いいつ の知恵あり る 神が に アーメン。 イ エス・キ ij ストを通して、